井上清著

日本の歴史



岩 波 新 書 D82



#### 井上 清

1913年高知県に生まれる 1936年東京大学文学部卒業 専攻一日本歴史 現在一京都大学教授

著書一「条約改正」

「日本の歴史上,中」(以上岩波新書) 「日本現代史 I =明治維新」

「日本の軍国主義」

「部落問題の研究」

「日本女性史」

「戦後日本の歴史」

日本の歴史 下 (全三冊)

岩波新書(青版) 606

1966年6月27日 第1刷発行◎ 1985年5月20日 第28刷発行

定価 430 円

著者井上清

〒101 東京都千代田区一ツ橋 2-5-5 発 行 所 繁 岩 波 書 店 電話 03-265-4111 振替東京 6-26240

印刷•精興社 製本•永井製本

# 日本国憲法(前文

に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これする。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これを享受その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受ることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、ることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるとに主権が国民に存することを決意し、ここに主権が国民に存する。 社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際 つて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 れらは、平和を維持し、 ら免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 れらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、 本国民は、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ た国会における代表者を通じて行動し、われらとわ らの子孫

等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対

全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

国家の名誉にかけ、

本国民は、

政治道徳の法則は、



日本軍の最大進出線



太平洋戦争における



| 33                    | 32                                               | 31                                            | 30                                               | 29                   | 28                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 世                     | 日                                                | 帝                                             | 資                                                | 条                    | 初                                           |
| 界資                    | 露戦                                               | 玉                                             | 本                                                | 約                    | 期                                           |
| 世界資本主義の全般的危機          | 争                                                | 主                                             | 主                                                | 改<br>正               | 議                                           |
| 義の                    | 後の                                               | 義                                             | 義                                                | ٤                    | 会                                           |
| 全                     | 内                                                | ^                                             | の                                                | 日                    | ح                                           |
| 的                     | 内外情勢                                             | の                                             | 発                                                | 清戦                   | 政                                           |
| 危機                    | 勢                                                | 道                                             | 展                                                | 争                    | 党                                           |
| :                     |                                                  | 3                                             | Ė                                                | 1                    |                                             |
| ・第一次世界大戦・ロシア革命と日本・・・・ | 帝国主義日本の政治の原型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 日露戦争と朝鮮併合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 官僚、資本家、地主、民衆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 圧迫された国から圧迫する国へ・・・・・・ | 民権から国権へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 109                   | 87                                               | 63                                            | 41                                               | 19                   | 1                                           |

次

総目次



| D.         |            |             |             |             |              |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 38         | 37          | 36          | 35          | 34           |
| むすび        | 第一         | 太           | 中           | 日           | 民木           |
| び          | 次          | 平           |             | 本帝          | 民本主義         |
| 日          | 大戦         | 1           | 国           | 国           | •            |
| 日本歴史の総括と展望 | 次大戦後の日本と世界 | 洋           |             | 主           | 米騒動          |
| 史の総        | 日木         | . 424       | 侵           | 義           | 動            |
| 括と         | ح الله     | 戦           |             | の危          | 原内閣          |
| 展望         | 界          | 争           | 略           | 機           | 閣            |
| :          |            | i           | :           | :           | :            |
|            | 日本復興の二つの道  | 大日本帝国の崩壊(二) | 大日本帝国の崩壊(一) | 四大矛盾の展開・・・・ | ボナパルチズムへの接近・ |
| į          | į          |             | :           | :           | <b>近</b>     |
| :          | :          | :           | :           | •           | _            |
| :          | :          |             | :           | :           | :            |
| 241        | 211        | 195         | 175         | 149         | 129          |

### 総 目 次

| H | 巻 |
|---|---|
|   |   |

| はじめに ――日本歴:  | 史の進み方と明   | <b>针区分</b> ···      |                       |                         | 1   |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
| 1 原始の日本 ―人   | 類的共通性と    | 日本的独自性              | 生                     |                         | 13  |
| 人類中の一環レル     | ての日本中 ・・  |                     |                       |                         | 14  |
| 日本列島の形成と     | 翻文文化 ···· |                     |                       |                         | 17  |
| 原始共同体と母系     | 氏族制       |                     |                       |                         | 19  |
| 日本人種と日本語     | の原型の形成    |                     |                       |                         | 21  |
| 弥生式文化・農耕     | と全属器生産の   | 0伝来                 |                       |                         | 23  |
| 文化の重層性と不     | 均等な発展 ‥   |                     |                       |                         | 26  |
| 階級分化のめばえ     |           |                     |                       |                         | 27  |
| 2 大王国家と部民    | - 奴隷制と国   | 家形成の特額              | <b>数</b> ·····        |                         | 29  |
| 個別労働の発達と     | 氏族制の変質    |                     |                       |                         | 30  |
| 邪馬台国と日本の     | 国家形成の特征   | 数 · · · · · · · · · |                       |                         | 33  |
| 倭の五王と大王国     | 家         |                     | • • • • • • • • •     |                         | 36  |
| 大王政権の構造と     | 氏姓制度      |                     | • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · | 40  |
| 屯田・田荘と部民     |           |                     |                       |                         |     |
| 部民制の階級的性     |           |                     |                       |                         | 44  |
| 3 大化の改新 ――日  | 族的擬制から    | 「法式備定(              | の国」へ・・・               | • • • • • • • • •       | 49  |
| 朝鮮遠征の失敗と     | 磐井の乱      |                     |                       |                         | 50  |
| 蘇我氏の進出と人     | 民支配方式の    | 変化                  |                       |                         | 52  |
| 聖徳太子と馬子の     | 施政        |                     |                       |                         | 54  |
| 社会不安の激化と     | 大化のクーデ    | 9                   |                       |                         | 57  |
| 大化の改新と壬申     |           |                     |                       |                         |     |
| 4 古代天皇制 —— 用 |           |                     |                       |                         |     |
| 古代天皇制の確立     |           |                     | • • • • • • • • • •   |                         | 66  |
| 帝都・日本の領域     | •国号       |                     |                       |                         |     |
| 市民のいない都市     |           |                     |                       |                         | 71  |
| 身分・家族と班田     | 制         |                     |                       |                         | 74  |
| 人民の九割前後は     | 等外户       |                     |                       |                         | 76  |
| 公民の階級的性格     | と律令制の史    | 的意義                 |                       |                         | 78  |
| 古代文化の花ひら     |           |                     |                       |                         |     |
| 奈良文化の世界性     |           |                     |                       |                         |     |
| 5 荘園と農民 ― 行  | 革令体制の崩壊   | と武士の成               | <u> </u>              |                         | 87  |
| 民衆の闘争と公地     | 公民制・徴兵    | 制の崩壊・・              |                       |                         | 88  |
| 奈良政府の不安動     | 揺と平安遷都    |                     |                       |                         | 91  |
| 班田制の崩壊・荘     | 園制の発達・    |                     |                       |                         | 94  |
| 公領・荘園と名主     |           |                     |                       |                         | 97  |
| 農奴制の芽ばえ      |           |                     |                       |                         | 98  |
| 武士階級の成立      |           |                     |                       |                         | 100 |
| Coc/A        | (日1-1     | 0/70- K             | 王穀へ                   |                         | 103 |
| 586/4        | ( 1 1 - 1 | 0/19- 1             | ,                     |                         | 104 |
| 日            | 本的历史      | 下                   |                       |                         |     |
|              |           |                     |                       |                         |     |

|    | 完政と保元・平治の乱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | Pの(ボルの性器/一) 中國みた国園へ114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|    | 「国風」文化と「国民」文化・・・・・・・・・・117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | 平安文化の特徴(三) 民衆文化の芽ばえ119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 7  | ☆安の「天下首創!――☆波羅政権と鎌倉幕府 ·······123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | び エット・・・・ ( ) (工 ) セ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|    | 頁平の戦乱125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|    | 近朝の墓府創設、朝廷との関係 ・・・・・・・・・・・・128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|    | F代政権の占さら初しる 125<br>原平の戦乱 125<br>頂側の幕府削設、朝廷との関係 128<br>化条氏、源氏にとって代る 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|    | 至久の周132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | 鎌倉墓府の独裁・直永式日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 比条氏、源氏にとって代る 132<br>条久の乱 132<br>兼倉幕府の独裁・貞永式日 134<br>対建国家の成立 137<br>初期封建社会の特徴 — 農奴制の進展、民族的文化の形成 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 8  | 初期封建社会の特徴豊奴制の准展、民族的文化の形成・・・・・139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| _  | 140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   14 |   |
|    | 専民の生活と開発と生産力の上昇142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    | 去! HT L tdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | 日宋貿易と倭寇・・・・・・・148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 長退する公家と興隆する武家の文化の対照 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|    | 3. 株的年7. 舞上神外信仰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | 美術・工芸上の独創・・・・・・155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| •  | 業倉幕府の滅亡 ──在地武士と農民の進出,モンゴルの来襲····157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | 曜日都州はつはに不安定<br>モンゴルの来襲を撃退す · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | 勝利の条件と戦争の影響 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 勝利の米円と戦争の影響<br>農奴制の進展,惣領制の解体 · · · · · · 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | <b>産</b> と                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | 仕地明土と「芯兄」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 11 | 議会幕府の滅亡 167<br>古代遺制の清算 「惣」の発展と室町幕府の矛盾・・・・・・171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 7/ | 後醍醐帝の親政とその失敗 ······172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , |
|    | 後瞬腑市の親政とその天政<br>足利尊氏の幕府開設と南北朝の抗争 · · · · · 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|    | 足利尊氏の希府開設と南北朝の抗事 174<br>急進武士の天皇観と尊氏のたいど 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
|    | ○記述は、日本の人主観と与氏のたいと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , |
|    | 任地武士・寸護入名と奉府・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178<br>幕府機構の整備・南朝の滅亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , |
|    | 番府候構の整備・曽朝の隣し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
|    | 森病, 太上大皇を望み, 日本国土となる 166<br>幕府の民衆収奪 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
|    | 黎府の民衆収襲 10cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 1  | 窓の発展と工一校 1867<br>下剋上と戦国争乱 ──土一揆・国一揆と戦国大名・・・・・・186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
| 1  | - 下剋上と戦国争乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | 心仙・又明の乱とト剋上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |
|    | 山城国一揆と加質の一同一揆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
|    | 在園制一掃され皇室おちぶれる ・・・・・・・・・・・・・・・・・196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
|    | 戦国大名の割拠 190<br>戦国大名の特徴 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
|    | 戦国大名の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| 1  | 自由都市の萌芽 一産業・商業・貿易の発展と都市・・・・・・20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
|    | 自営農民の成長と農・漁業の発達 · · · · 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + |
|    | 日本本土と琉球王国は唇歯の関係 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
|    | 間美都中の形成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥ |
|    | 制合貿易と俊茂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
|    | 日本本土と坑球土国は督歯の関係・・・・・・・・・・21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |

| 自由都市が芽ぱえる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>214   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 堺の盛衰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>215   |
| 13 国民的活力と文化 — 文化の民衆化,西洋文明との交渉・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>219   |
| 公家は全く創造力を失う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>220   |
| 室町時代文化の民衆性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>222   |
| 民衆文芸おこる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>224   |
| 地方に文化創造力が生れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>225   |
| 近代までの日本的生活様式の基本が成る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>227   |
| 鉄砌の伝来・日本人の車南アジア准出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>229   |
| キリスト教の伝来と封建領主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>231   |
| 14 秩序と権威の再編成 ――信幕と泰吉の全国辞ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>235   |
| 織田信具今国統一の道を74よく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>236   |
| 信長の三大敵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>237   |
| 安土城の浩常 信長の挫折                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>239   |
| 添去今回を古配す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>241   |
| 封建姓はの正規成し天自権成の復活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>245   |
| 太閤検地・村落制・刀狩り・身分制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>246   |
| 帝世。切りの体制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>249   |
| 西東・日がかれます。<br>不受不施派と切支丹の弾圧<br>朝鮮侵略の失敗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>250   |
| 朝鮮侵略の失敗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>252   |
| 家康、専臣政権を倒し墓府をひらく ・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>253   |
| 15 十・農・丁・商・えた・非人 ――周察な封建支配の網・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>255   |
| 家康,豊臣氏を滅ぼす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>· 256 |
| 大名・朝廷・寺社の統制と江戸の建設・家康の神格化・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>· 257 |
| 蟇府の経済軍事力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>· 259 |
| 大名と甍府の関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>• 261 |
| 嘉藩体制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>• 262 |
| 生きぬよう死たねよう収納せよ ・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>. 265 |
| 身分制と家父長制が全社会をおおう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>· 268 |
| 16 鎖国と封建制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>. 271 |
| 貿易の全盤<br>海外植民者一万人,日本船で太平洋横断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>• 272 |
| 海外植民者一万人, 日本船で太平洋横断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>- 274 |
| 切支丹と民衆生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>• 276 |
| 切支丹禁圧上り鎖国へ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>. 277 |
| 島原・天草の乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>- 280 |
| 鎖国の完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>· 282 |
| 鎖国の大害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>· 284 |
| 年表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>. 287 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 中 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 17 百姓・町人の勢力の上昇 封建社会の最後の段階 · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>. 1   |
| 封建社会の最高の段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>. 2   |
| 典業生産力の登屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>. 3   |
| 商業的農業と手工業の成長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>- 5   |
| 商業的農業と手工業の成長<br>城下町のぼうちょうと商業の発達                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>. 7   |
| 全国的交通の発展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>. 10  |
| 平民の経済力上昇と社会的自管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>. 12  |
| 農民層の新しい分解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>. 14  |
| THE PARTY OF THE P |           |

| 農民區         | 争の成長 …                                     |                                        |               | • • • • • • • • |                 |                       | 1   |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 商人          | 商業と封建的                                     | 搾取との                                   | 結合 …          |                 |                 |                       | 1   |
| 自治の         | ない都市と町                                     | 「人の生き                                  | 方             |                 |                 |                       | 1   |
| 18 平民       | 文化の発展ー                                     | 一民族的文                                  | て化の独          | 創               |                 |                       | 2   |
| 平民力         | 文化創造の主                                     | :役となる                                  |               |                 |                 |                       | 2   |
| 河水!         | 音楽•美術 *                                    | 平民に移                                   | 3             |                 |                 |                       | 2   |
| 文化。         | 宗教からの独                                     | 立と儒教                                   | の浸透           |                 |                 |                       | 2   |
| 歷史          | 義的·社会科                                     | 学的思考                                   | の芽ば           | · · · · · ·     |                 |                       | 2   |
| 批判的         | 精神と歴史・                                     | 古典の研                                   | 奔             |                 |                 |                       | :   |
| 博物学         | ・農学・暦学                                     | . 数学.                                  | 医学のF          | t tr            |                 |                       | :   |
| 民族的         | 文化の成立                                      | ****                                   |               | ~               |                 |                       |     |
|             | 二つの方向                                      |                                        |               |                 |                 |                       |     |
|             | 制の矛盾の激                                     |                                        |               |                 |                 |                       |     |
| 「から         | 政治」=官僚                                     | はいかまだ                                  | K . VA        | 州小以             | CHX.            |                       |     |
|             |                                            | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |               |                 |                 |                       |     |
| 不自          |                                            |                                        |               |                 |                 |                       | •   |
| 字(年)        | 改革(一) 管                                    | は制の推                                   | 進と思想          | 思統制·            |                 |                       |     |
| 字保 0        | 改革(二) 農                                    | 民搾取と                                   | 統制の対          | <b>扩法</b> ···   |                 |                       |     |
| 町人          | 商業の統制                                      | 早保改单                                   | の意義           |                 |                 |                       |     |
| 大飢饉         | ⅰ・間引・全藩                                    | 的農民間                                   | 争             |                 | • • • • • • • • |                       | -   |
| 町人:         | ちこわしと農                                     | 民一揆の                                   | 結合・・          |                 | • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • |     |
| 革命是         | 想家安藤昌益                                     | £                                      |               |                 | • • • • • • •   | • • • • • • • • • •   | 1   |
| 体制多         | で革運動の前兆                                    | k=宝暦・                                  | 明和事件          | 牛               |                 |                       |     |
| 20 変革       | の諸要素の成                                     | 長 一革命                                  | 命と改革          | の予言・            | 近代の前            | 腱                     |     |
| 田沼          | 政治と寛政の                                     | )改革 …                                  |               |                 |                 |                       |     |
| 工場制         | リ手工業の成立                                    | £                                      |               |                 |                 |                       |     |
| 国民的         | り市場の萌芽と                                    | 密貿易 ·                                  |               |                 |                 |                       |     |
| 芸術,         | 学問の停滞と                                     | 新風                                     |               |                 |                 |                       |     |
| 国学。         | 蘭学                                         |                                        |               |                 |                 |                       |     |
| 「西          | 東漸!と千島                                     | 4・樺太の                                  | 探险            |                 |                 |                       |     |
| 子平          | 利明·信淵σ                                     | 6年校路(                                  | 的变出           | 田相              |                 |                       |     |
| 無一人         | 対払い令・・                                     |                                        |               |                 |                 |                       |     |
|             | 3乱と世直し-                                    |                                        |               |                 |                 |                       |     |
|             | の獄と蘭学の表                                    |                                        |               |                 |                 |                       |     |
| 王/4         | )改革                                        | C-MH                                   |               |                 |                 |                       |     |
| 21 ME       | 一封建制の                                      | 会操 L 尺寸                                | # O 4-14      | 4               |                 |                       |     |
| 字 知语        | 皆級の内部分裂                                    | 1110000000                             | 大ツルタ          |                 |                 |                       |     |
| 次十-         | 上義の世界征別                                    | B L D TO                               | (1, 193       |                 |                 |                       |     |
| <b>八</b> 本  | に残め世外征が                                    | 以と日本い                                  | 小瓜原.          |                 |                 |                       |     |
| 一           | は裁の破綻・・                                    | 山积宋约                                   |               |                 |                 |                       |     |
| <b>希</b> /打 | ・ 数の破綻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | L ~ 1.75h                              |               |                 |                 |                       |     |
| 进商;         | R 和 詞 印 · 女 ·                              | 又の大獄                                   |               |                 |                 |                       |     |
| 用港          | 貿易の影響                                      | 6 - P. W.                              |               |                 |                 |                       |     |
|             | 別の危機と民族                                    |                                        |               |                 |                 |                       |     |
|             | 度夷                                         |                                        |               |                 |                 |                       |     |
| 摄夷          | いら倒幕へ・・                                    | • • • • • • • •                        | • • • • • • • |                 |                 |                       |     |
| 22 倒幕       | ―危機から                                      | の脱出・・                                  |               |                 | • • • • • • • • |                       |     |
| 「禁          | 『の変』と四国                                    | 国連合艦隊                                  | め下関           | 占領 …            |                 |                       | 1   |
| 倒幕          | 辰と民衆                                       |                                        |               |                 |                 |                       | ij. |
| 倒幕          | 勢力の統一と多                                    | 左仏 ····                                |               |                 | • • • • • • • • |                       |     |
| 廢広          | の大一揆・うち                                    | ちこわしと                                  | 倒幕 .          |                 |                 |                       |     |

|    | Trible-La L    |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|----|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|    | 王政復古ク          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 江戸開城•          | 希桁の       | 吸口 ·        | • • • • •   |                 |           | • • • • • |             |             | • • • • 112   |
|    | 全土をおお          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 内乱·民衆          | が民族       | 危機を         | すく          | j               | • • • • • |           |             |             | • • • • • 115 |
|    | アジアの民          | 族闘争       | の連帯         | の萌          | 芽 …             | • • • • • | • • • • • |             | • • • • •   | 117           |
| 23 | 明治維新           | (-) $-$   | 革命          | ヒ反革         | 命··             | • • • • • |           |             | • • • • • • | 119           |
|    | 五条誓文と          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 人民の利用          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 版籍奉還-          | 大名と       | 土地電         | 有の          | 分離              |           |           |             | • • • • • • | 122           |
|    | 中央集権の          | 経済的       | 基礎の         | 成長          |                 |           |           |             |             | 124           |
|    | 民衆の反封          | 建闘争       | と士族         | の反          | 抗 …             |           |           |             |             | 125           |
|    | 廃藩置県 ·         |           |             |             |                 |           |           |             |             | 127           |
|    | 中央集権官          | 僚制と       | 「四民         | 平等          |                 |           |           |             |             | 128           |
|    | 近代天皇制          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 明治政権の          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 徴兵常備軍          | の建設       |             |             |                 |           |           |             |             | 133           |
|    | 人民の精神          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 「御一新」          | 阳光維       | 新           | 147.11      |                 |           |           |             |             | 127           |
| 24 | 明治維新           | (-)_      | - F-1       | - m:F       | #11             |           |           |             |             | 137           |
| _  | 民族利権の          |           | Τ».         | J V) L      | LIVIL           |           |           |             |             | 140           |
|    | 小笠原・千          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 琉球帰属問          | 阿竹        | X V)M       | [种]口]       | EB              | and some  |           |             |             | 141           |
|    | 征韓論と日          | 连 日 日 12g | i ener      |             |                 |           |           |             |             | 144           |
|    | 征韓論争の          | 们关闭       |             |             |                 | • • • • • |           |             |             | 145           |
|    | 1世紀 神子の        | 思我。       | OIL BRE     |             |                 |           |           | ,           |             | 146           |
|    | 台湾遠征と<br>日韓修好条 | 、押触界      | DIXILI      |             |                 |           |           |             |             | 148           |
|    | 日與修好朱          | 規の短       | 岁           |             |                 | • • • • • |           |             | • • • • • • | 149           |
|    | 欧米への従          | 展と単       | 国王教         | ŧ           |                 |           |           |             |             | 150           |
|    | 官僚独裁と          | . 秩餘処     | 分 …         |             | ••••            | • • • • • |           |             | • • • • •   | 151           |
|    | 地租改正           |           |             |             |                 | ••••      |           | • • • • • • | • • • • • • | 153           |
|    | 資本主義産          | 業の育       | 成 …         | • • • • •   | • • • • •       | • • • • • |           |             |             | 156           |
| ^- | 上からの近          | 代化        |             |             | • • • • •       | • • • • • |           |             | • • • • •   | 158           |
| Z  | 自由民権           | のたたれ      | かい・         | <b>三</b> 民主 | 革命              | と東重       | E連帯(      | の結合・        |             | 161           |
|    | 上からの近          | 代化と       | 国民認         | 階級          |                 |           |           |             |             | 162           |
|    | 民撰議院議          | g         |             | • • • • •   |                 | • • • • • |           |             |             | 163           |
|    | 儒教的「革          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 政治新聞と          | 革命権       | の思想         | ļ           | • • • • •       |           |           |             |             | 166           |
|    | 伊勢暴動と          | 西南戦       | 争 …         |             | • • • • •       |           |           |             |             | 168           |
|    | 近衛砲兵の          | 叛乱·       |             |             |                 |           |           |             |             | 170           |
|    | 国会期成同          | 間 …       |             |             |                 |           |           |             |             | 171           |
|    | 自由党・改          | 推党の       | 結成          |             |                 |           |           |             |             | 173           |
|    | 民権運動の          | 革命化       |             |             |                 |           |           |             |             | 175           |
|    | 革命思想と          | 主権論       | 争           |             |                 |           |           |             |             | 177           |
|    | アジア連帯          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
| 2  | 民権運動           | の挫折       | — <b>格</b>  | 7.          | <b></b>         | 地 . 目     | ₩-IF      |             |             | 197           |
|    | 自由・改進          | は両省の      | ***         |             | ر <del></del> . | 408       | XAL       |             |             | 10            |
|    | デフレーシ          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 群馬・加波          |           |             |             |                 |           |           |             |             |               |
|    | 秩父事件と          | 4年11月     | CHH         | 1光(1)       | 胜兄              |           |           |             |             | 188           |
|    | 株又事件と蜂起の諸事     | 取出手       | · +44 ) :=4 | <br>≿≄k     |                 | •••••     |           |             |             | 190           |
|    | 本地の語事          | まずナップコ    | TO C 1      | 1.39        |                 |           |           |             |             | 192           |

| 民権運動の衰退と朝鮮「改革」運動 ・・・・・・・・・193                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皇室・華族・内閣・教育の新制・・・・・・196                                                                                                                                                                                                         |
| 差差・単族・内間・教育の利制<br>井上外相の条約改正案に反対のたたがい・・・・・199                                                                                                                                                                                    |
| 民権運動最後の光輝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                 |
| 27 天皇制の完成古代と近代の結合とその矛盾・・・・・・205                                                                                                                                                                                                 |
| 27 大量制の完成 一古代と近代の結合とその矛盾・・・・・・203                                                                                                                                                                                               |
| 大日本帝国憲法の発布・・・・・・206                                                                                                                                                                                                             |
| 軍隊・警察・地方制度・・・・・・209                                                                                                                                                                                                             |
| 教育勅語と学問・信仰の自由 ・・・・・・・・・・212                                                                                                                                                                                                     |
| 家父長制家族制度 · · · · · · 214                                                                                                                                                                                                        |
| 天皇制と半封建的土地制度 ・・・・・・・・・・・216                                                                                                                                                                                                     |
| 天皇制と資本主義218                                                                                                                                                                                                                     |
| 労働者の惨状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219                                                                                                                                                                                                 |
| 天皇制の完成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・221                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| 下一卷                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 初期議会と政党 民権から国権へ・・・・・・・・・ 1                                                                                                                                                                                                   |
| 憲法発布と民権諸派・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                   |
| 国権主義の議頭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                     |
| 大隈外相の条約改正案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| 国権主義の勝利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第一議会と「民党」連合・・・・・・・・・・11                                                                                                                                                                                                         |
| 「無血虫の陳列場」と選挙大干渉 ・・・・・・・・・・13                                                                                                                                                                                                    |
| 貧民・農民問題がおこる 15                                                                                                                                                                                                                  |
| 「社会党」の幻影 16                                                                                                                                                                                                                     |
| 第四議会と政党の屈服 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18                                                                                                                                                                                                   |
| 29 条約改正と日清戦争 ——圧迫された国から圧迫する国へ・・・・・・ 19                                                                                                                                                                                          |
| 「主権線」と「利益線」・・・・・・・・・・20                                                                                                                                                                                                         |
| 「東洋の危機」論と「人口過剰」論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22                                                                                                                                                                                    |
| 対清戦争の準備と「硬六派」 24                                                                                                                                                                                                                |
| 国民運動が政府を脅かす 26                                                                                                                                                                                                                  |
| シベリア鉄道起工と日英条約交渉 ・・・・・・・・・・・ 27                                                                                                                                                                                                  |
| 明治政府の危機と朝鮮の農民戦争 29                                                                                                                                                                                                              |
| 日清開戦 30                                                                                                                                                                                                                         |
| 対清開戦と対英条約改正 ・・・・・・・・・・・・32                                                                                                                                                                                                      |
| 戦争の推移と下関講和会議・・・・・・・・・・・・・・・・34                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 資本主義の発展 ――官僚, 資本家, 地主, 民衆・・・・・・・・・41                                                                                                                                                                                         |
| 30 資本主義の発展       一官僚、資本家、地主、民衆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                              |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                    |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆       41         資本制生産の発達       42         この時期の日本資本主義の特徴       45         農業の発展と農民生活       48                                                                                                         |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と寄生地主制の結合     50                                                                                            |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と寄生地主制の結合     50       労働運動おこる     52                                                                       |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と含ち生地主制の結合     50       労働運動おこる     52       農民闘争と小作組合     54                                               |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と含ち生地主制の結合     50       労働運動おこる     52       農民闘争と小作組合     54       社会民主党の意義     55                         |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と寄生地主制の結合     50       労働運動おこる     52       農民闘争と小作組合     54       社会民主党の意義     55       資本家階級の政治的進出     58 |
| 30 資本主義の発展 一官僚、資本家、地主、民衆     41       資本制生産の発達     42       この時期の日本資本主義の特徴     45       農業の発展と農民生活     48       資本主義と含ち生地主制の結合     50       労働運動おこる     52       農民闘争と小作組合     54       社会民主党の意義     55                         |

| 31 帝国主義への道 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日露戦争と朝鮮併合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胡鮮における日本の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64                                                                                                                          |
| 列強の中国分割競争                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                                                                                                                          |
| 日本資本主義と朝鮮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥•中国 ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67                                                                                                                          |
| 養和団鎮圧出兵と日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1英同盟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| 日露開戦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                                                                                                                          |
| 日露戦争の性格 …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73                                                                                                                          |
| 戦局の推移と政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 国民 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74                                                                                                                          |
| 日露講和とアジア制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>解放問題 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                                                                          |
| 全東京警察の焼打                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79                                                                                                                          |
| 朝鮮併合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | く くん ない と いっしん いっしん いっしん いっしん いっしん いっしん いっしん いっしん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81                                                                                                                          |
| 22 日本帝国王我の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | などその特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                          |
| 34 日路戦争後の内外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 情勢 — 帝国主義日本の政治の原型・・・・・・・<br>の対立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87                                                                                                                          |
| 中国をめてる不失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| 事命の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国の辛亥革命・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                          |
| 半印・文印度と中に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・農民の状態と闘争・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94                                                                                                                          |
| 対会主義の成長し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 以後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06                                                                                                                          |
| 方愛会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H. (354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                                                                                                          |
| 中産階級の成長と                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 民主的改良主義 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99                                                                                                                          |
| 陸軍の西園去内閣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F靲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102                                                                                                                         |
| 大正政変 · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104                                                                                                                         |
| シーメンス事件から                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 。大隅内関へ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106                                                                                                                         |
| 33 世界資本主義の全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 般的危機 ―第一次世界大戦・ロシア革命と日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| where the same of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Α · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 (10) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ((1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) (( | 109                                                                                                                         |
| 「大正新時代の天何                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 右」「牛と競争する蛙」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                         |
| 「大正新時代の天(<br>日本帝国主義の行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 右」「牛と競争する蛙」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>112                                                                                                                  |
| 「大正新時代の天(<br>日本帝国主義の行<br>大戦参加と対義 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 右」「牛と競争する蛙」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110<br>112<br>114                                                                                                           |
| 「大正新時代の天(<br>日本帝国主義の行<br>大戦参加と対華 21<br>第二次「満蒙独立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 右」「牛と競争する蛙」<br>きづまり<br>カ 没歌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110<br>112<br>114<br>115                                                                                                    |
| 「大正新時代の天(<br>日本帝国主義の行<br>大戦参加と対華 21<br>第二次「満蒙独立<br>大隈内閣から寺内」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 右」「牛と競争する蛙」<br>きづまり<br>ヵ条要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>112<br>114<br>115<br>116                                                                                             |
| 「大正新時代の天(<br>日本帝国主義の行<br>大戦参加と対華 21<br>第二次「満蒙独立<br>大隈内閣から寺内!<br>空前の大繁栄・独!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 右」「牛と競争する蛙」<br>きづまり<br>ヵ条要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118                                                                                      |
| 「大工新時代の天<br>日本帝国主義の行<br>大戦参加と対撃独立<br>大関内関係場等で<br>大関内関の大繁栄<br>変前の大繁栄<br>寄生地主制の絶頂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120                                                                               |
| 「大正新時代の天(日本帝)加と対策で、<br>日本帝)加と対策が、<br>第二次「関連なった。<br>第二次「関連なった。<br>大関語の大撃が、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり  ル条要求・ ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121                                                                        |
| 「大本帝が大行行の<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>、大きで、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で、<br>大大で<br>大大で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ カ条要求・ 内閣へ ち資本主義の確立 と農業・農村の変化 終結・ヴェルサイユ条約 干渉と日本のシベリア出兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123                                                                 |
| 「大本帝<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126                                                          |
| 「大本帝<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大宗<br>大大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126                                                          |
| 「大正新時代。<br>「大正新国主人<br>「大田本帝が正満の華生立内<br>大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり ・ 小条要求・ ・   運動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129                                                   |
| 「大本帝が大大帝を主な内とは、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ 別とのなる。 と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 ととのなる。 とのなる。 といるなる。 といるなるなる。 といるなるなる。 といるなるなる。 といるなるなる。 といるなるなるなる。 といるなるなるなる。 といるなるなるなるなるなる。 といるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132                                            |
| 「日本院」 「大本帝が大行21年 できない。」 「日本院が大学のの単立の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学のでは、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 右」「牛と競争する蛙」<br>きづまり<br>カ条要求・<br>  漫動<br>  内閣へ<br>  占資本主義の確立<br>  と農業・農村の変化<br>  終結・ヴェルサイユ条約<br>  下渉と日本のシベリア出兵<br>  設的危機<br>  1・原内閣   一ボナパルチズムへの接近<br>  民的文化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>137                              |
| 「大本帝が大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 右」「牛と競争する蛙」 ・ 京教要求・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>137                       |
| 「日本院」 「大本師」 「日本院」 「日本院が、「別大本帝が、「別大主本帝が、「別大主帝」 「別所の地アの中華、明治の大・道、大学、一、大学、一、大学、一、大学、一、大学、一、大学、一、大学、一、大学、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり  ル条要求・ ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126<br>130<br>132<br>135<br>137<br>140                       |
| 「日本院」 | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ 別を加いた。 と 登録・農村の変化 と 登業・農村の変化 と 機能・ヴェルサイユ条約 日下沙と日本のシベリア出兵 役的危機 1・原内閣 ―ボナパルチズムへの接近 民的文化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>137<br>140                       |
| 「日本院」を発表した。 「日本院」を開始した。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまりまります。 「日本院」を用かりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ 別を加いた。 とのでは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>140<br>144<br>146                |
| 「日本院」を発表した。 「日本院」を開始した。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまります。 「日本院」を用からいまりまります。 「日本院」を用かりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ 別を加いた。 とのでは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>140<br>144<br>146                |
| 「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本に満かまままままままままままままままままままままままままままままままままままま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ カ係関へ と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投戦・ヴェルサイユ条約 干渉と日本のシベリア出兵 般的危機 ・原内閣 ―ボナバルチズムへの接近 民的文化 養                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110<br>1112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>140<br>144<br>146<br>149 |
| 「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本院」<br>「日本に満かまままままままままままままままままままままままままままままままままままま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ カ係関へ と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投業・農村の変化 と投戦・ヴェルサイユ条約 干渉と日本のシベリア出兵 般的危機 ・原内閣 ―ボナバルチズムへの接近 民的文化 養                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110<br>1112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>120<br>121<br>123<br>126<br>129<br>130<br>132<br>135<br>140<br>144<br>146<br>149 |
| 下行21立内独頂戦命全量市主・・・と関への矛を決大を強力を発生した。<br>「日大第一次主動動と手を関した。<br>「日大第一次主動動と手を関した。<br>「日大第一次主動動のを動動が全地である。<br>「日大第一次主動動のを動動が全地である。<br>「日大第一次主動動のを動動が全地である。<br>「日大第一次主動動のを動動が全地である。<br>「日大第一次主動動のを動動が一直の起と会議。<br>「日大第一次主動動のを動動が一直の起と会議。<br>「日大第一次主動動のを動動が一直の起と会議。<br>「日大第一次主動動のを動動が一直の起と会議。」<br>「日本職職職工会議と、・・・と関への矛・・と関係、の矛・と、と、と、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 右」「牛と競争する蛙」 きづまり カ条要求・ 別を加いた。 とのでは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは   | 110<br>112<br>114<br>115<br>116<br>120<br>121<br>123<br>126<br>132<br>135<br>137<br>139<br>140<br>144<br>146<br>150<br>151  |

| 関東大震災時の朝鮮人虐殺 ・・・・・・・・・・・・・・・・155                    |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 護憲三派内閣と民本主義 ・・・・・・・・・・・・・・・ 157                     |  |
| 貴族院改革問題158                                          |  |
| 陸軍縮小と軍の意図160                                        |  |
| 無産政党の結成と戦線分裂・・・・・・・・・・・・162                         |  |
| 中国革命と幣原外交 ・・・・・・・164                                |  |
| 金融恐慌と田中内閣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166     |  |
| 中国革命干涉·張作霖爆殺 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |
| 無産階級運動の発展169                                        |  |
| 浜口内閣と大恐慌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172          |  |
| 軍部の反撃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174                      |  |
| 36 中国侵略大日本帝国の崩壊(一)175                               |  |
| つくられた「満蒙の危機」・・・・・・・・・・・・・・176                       |  |
| 「満州事変」と政府・政党178                                     |  |
| 国民の動向 ・・・・・・・181                                    |  |
| 五・一五から二・二六へ ・・・・・・ 183                              |  |
| 太平洋戦争の最初の構想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185     |  |
| 日独伊枢軸と天皇制ファシズム ・・・・・・・187                           |  |
| 軍部へのぎりぎりの抵抗189                                      |  |
| 中国の抗日民族統一戦線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191                   |  |
| 日中の全面戦争 ・・・・・・192                                   |  |
| 37 太平洋戦争 ――大日本帝国の崩壊(二)・・・・・・・・・195                  |  |
| 欧州大戦と日独伊軍事同盟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |  |
| 太平洋戦争の軌道設定198                                       |  |
| 日米開戦201                                             |  |
| 太平洋戦争の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203              |  |
| 日独伊枢軸の敗北 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205                     |  |
| 大日本帝国の崩壊207                                         |  |
| 38 第二次大戦後の日本と世界日本復興の二つの道・・・・・・211                   |  |
| 占領の構造とアメリカの占領政策212                                  |  |
| 改革の指令と国民の政治的自覚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |
| 民主勢力の統一成らず216                                       |  |
| 民主勢力は占領軍のわくを越える                                     |  |
| 改革期の終り221                                           |  |
| 古代的・封建的要素の消滅 224                                    |  |
| 新憲法を制定した力226                                        |  |
| 農地改革の主力は農民228                                       |  |
| 独占資本の制覇と対米従属 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 229                   |  |
| 日本復興の二つの道230                                        |  |
| 第二次大戦後の世界の基本潮流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |
| アメリカの対日政策の変換235                                     |  |
| 片面講和と日米安保条約・・・・・・237<br>岐路に立つ日本・・・・・239             |  |
| 岐路に立つ日本 ・・・・・・239                                   |  |
| むすび ――日本歴史の総括と展望 ・・・・・・・・・241                       |  |



おける政府の選挙干渉

民権諸派を憲法発布と 旧自由· 改進党員らの活動 は、 ふたたびかっぱつになった。

憲法発布を祝う大赦で、政治犯人はいっ

せいに釈放され、

に反対 L 国約憲法のためにたたか |粉憲法のためにたたかった植木枝盛さえ、憲法が外国のように流血の闘往年の革命的精神はすでに失っていた。かつて熱烈に主権在民を説き、 の闘 、欽定憲法 争なく、

らば、 政治思想啓発に全力をかたむけた。 の中で中江兆民は、憲法を「通読一べん、ただ苦笑するのみ」、そして帝国議会が開かれた「いかにも平和の有様を以て」制定せられたのは、「まことに芽出度い」と謳歌している。 そのために彼は、 議会はまっさきに憲法を検討し、その意見を天皇にのべて改憲をかちとるべきだと考え 『東雲新聞』その他の新聞雑誌によって、民主統一戦線の結成と民衆 かれたな

結」の主力をなした東北、 うけない社交団体の形で、まず全国の同志を結集しようとするのにたいし をもった政社を主張し、 しかし統一戦線はできなかった。 一に「我国独立ノ大権ヲ鞏固ニスルコト」をか 一八八 北陸、関西の旧自由党員や九州の自由主義派は、 九年(明治二二)五月、 兆民や大井憲太郎ら旧自由党の左派 彼らだけで「大同俱楽部」を結成した。 が て、 集会条例の適用 一定の綱領と政策 前年の 一大同 团

その綱領の第

民

力休養」

などをかかげた。

ここでは明らかに民権は後退し、

かげ、第二以下に

「責任内閣」、

国権が前面に出ている。

東京追放も取消された。

しかし彼らの多くは

6 か 裁 板 非 抽 退助、 政 社 0 板垣の参 大同 協 謀格の 和 植 をもうけ 木

立憲政 なという。 愛国 をとなえたが、その 同 協 体はすでに完成したので、この上は 公党」を結成 和会も、九〇年一月には政社にふみきり、 彼らはすっ L かり大日本帝国憲法体制 指導権を争 一八九〇年一月、 0 て他の 諸派 相変らずの理論一辺で多端に政治的改革 その趣意書を発表した。 内 と反撥し 枝盛、 の野党になっ 旧自由党 越前 to の杉田定一 板垣 再興 たのであ の式をあげた。その党議 派 そのさいの板垣の演説では は らは、 けっ る(正式の結党式は五月)。

き

だ

をもとめ

旧自由党諸 <u>د</u> <

0

党の 伝統を示した。 しょせん警察のゆるすはんい内の政策でしかない しかしこの草案は警察に許可されず、一〇日後の党 から、 他の諸 派と大差な 大会で正 大 か 決 定 2 0 徳

11:

などとともに、「国会に上請して憲法を点閱(再検討)すること」の一

(二月一三日

決定)に

14

府

県知事・

郡長の公選、

警視庁の

廃

1F

と巡査の佩刀の

禁止、

華

族 草 0

禁 曲

項をかかげ、

革 新

命

的

初期議会と政党 富 つといい、 の雑誌 派に好意的 しかしこの派とても 政府などの  $\pm$ 民之友」(一八八七年二月創刊)の一 な立場で、 貴族 政治实践 「政府に反対せず、 的 欧化主 におい 義 とはち てでは 派 政府 がっ なく、 から あっ にへつ た「平民 思想 た。 らわ 影に一 蘇 的 峰 ずし、 欧化 は「純乎たる泰西 勢力をしめたも 主義」「平民 社会の秩序をてん 主 主

く」するのではなくて「整頓する」ことをめざした体制内の改良派であった。

Si を

つの政治勢力としては存在 まり憲法発布後 には、 天 皇制 しなくなっ 原専制に た あくまでも 対決 する民主主義 者 は、 個 K 4= は 7

とし

た

もとの

の国 **遙頭** カン 0 T の革命的 欧米に 1 うの は Œ 民 な民 権 迫され 政治 派 権 から 派 1= ている日本で、 革命性を失う一方では、 めざめたすべ も熱烈 らゆ にそれを主張 要求に優先 ての 国権をまもれ、 人々 させ、 した。 の要求 К. 権 最高 し 1 かし 欧米と完全対等の地 義が であり、 目的 国権の主張だけでは国 政治的 明治 潮 政 流 府 もそ て有 位をか れ な 力 b 権 ちとれ 15 に努 主義 なっ

なり強 0 2 政 T 経  $\mathbf{x}$ 府 か 権 済 5 主 0 か 文化 西 一義的な考え方は、 以 2 洋か 後 た が、 もすべてを国 -0 3 あ ح る n 11 れ が民 欧 K 粋 14 主 権運動 旧自由 権 政策に の確立 義 者 反対 一党の の文化闘 とはっ と拡張の手段とするのが、 L 中でも、 して、 きり別れ、 争 は 伝統文化の擁護 九州 井上 か の諸派をはじめ、 つ反政 外 相 0 公府運動 条約 と顕彰を主張する国 国権主義である。 谷干城、三浦梧 改正案に反対する政治 となっ 一部に たの は は 料主 焼きぬ 楼; 鳥尾小弥 義 關 から 館がか 3 - 争と お 時

代 カン \$

\$

はない。

国権

を民権

その

他

0

あ

3

0

とし、

外交は

もとより内

会とする)は、 思想家では、 伝統的道徳を鼓吹する拠点となり、 西村茂樹 が 八八八 20 年 (明治一七)に 三宅雄二郎(雪嶺)、 おこした日本講道会(八 杉浦重剛、 七年、 志賀重昻らは、 日本

太

から反

山

県 玉

派 権

0

将 から

軍 お

から 0

2

の政治

的 され、

先

頭

に 政界

立.

->

てい

た 力となっ

道

なり、

派

す

カン

5

形成

0

勢

た。

機を使用 E 政 粋 教社出 H • 本 K 身の 権 は 派 陸羯南流の思想 たちまち当 から 日刊 文化界に 時最大の 新 聞 お 『日本』 新聞となり、 1+ る 中 を創 心機関 刊し、 この 誌となった。 年末 Ŧ 粋 小には、 • K ついで八九年の 権派の政治的 東京の新聞ではじめて輪 中心機関 憲法 発 紙 布 とな

八

年

Ż

月

政

を組

織

L

機

関

雑

誌

日本

人』(のち『日本及

日

本

を発

ない て、 基礎とみなしたのは、 西洋思 命的 0 H では 本古 民 来の 権派 想 な い。 文化 0 は 排斥 しかしそれ と道 Ŧ 第 で 権 ある。 は 徳 を擁 に天皇の権 民 を理 権を基 第二は強大な軍備 護 振興 曲 15 礎とすると主 することで 威と権 力による国 である。 あ 張 L る。 た が、 民 彼らも 0 の統合であ 反 K 面 権 K は 派 10 民 から 生活の 5 るさな 功 K 利 権 その 主 をまも 安定向 義 精神 的 で 1) 個 発 Ł 的 基 展 X 主 礎 3 とし せる 義

0 か 根 精神 Ī 権 派 15 は お い て、 定のはんい K 権 派と当 内で民権をも主張した。 |時の為政者たちとは、基本的||軍備をおろそかにすることは 国権派の代表的 基本的な相 違が 理論家 あ 2 た をま 陸 わ 羯 1+ \$ 南 C る は は

初期議会と政党 彼ら の立場 藩閥 は、 党 を 0 K 必 K ずこれ 民論 家主義」に反対 」(「ナシ を K 9 民 ナ 的 リズム」と称し、 し、「国家、皇室、 にする のが、 軍人・官吏・貴族・富豪の ¥ 内閣、議会」など本来「国 民論派 の立場であると 利 3 益 民 全 彼

由

と平等は、

国家の元気をおこし国民

0

団結

を強めるために不可欠であるともいう。

国に

仏は、体

法の憲法たる妙用無きも 城なども、 憲法発布の直前に、 の」と批判し、 伊藤博文の起草した憲法案は、 また枢密院制をも「一九世紀の政界には 「欧州普通の物にあらず 無用の 8 て憲

このように彼らは、 顧問官 になることを拒否している。 民主主義について、伊藤などよりも一歩進んだ理解と共感をもっていた。 2

体として要求する ここに彼らが 民権派 0 主流 民 B 権派と共同戦線をはることのできる条件 のではなく、 前 15 みたように、 あくまでも国権に役立つかぎりにお はっきり自覚的 に体制内 から あ にの た。 L めりこんでいくととも いてのみ要求する。 かし彼らは 民 権をそれ自

国権主義者 と結 びつく条件があっ た。

彼らの国権

論が民権論

からきりはなされ

てゆくのは必然

であった。

ここに彼らの反政府闘

争が、

大隈外相の条約改正 こうして憲法発 布の後は、 案に反対 民権のため 0 たたたか それ を典型的 1 ø, に示し 国権主義の た。 指導のもとに おこ なわ n

日 本帝 k 憲法 公草案が枢密院で かった はいまい かった 関争は、こ で審議 されて い たとき、 外務 B 大臣大隈重信 は、 交涉

条約改正案大隈外相の いうことは、 張し た民 会議 権 彼および彼の側近の改進党幹部たちの立憲政治への熱意が、 力をそそ なには最 派 の一方の首領であった。 いでい 初 回顔を出しただけで、 た。 大隈 は元の改進党総 その彼が憲法草案審議の会に出席さえし 後は全然出席せず、 裁 で、 ١, わゆる イギリス っぱら条約改正 実際には口ほどで 流 0 立憲 な 君主 2

て各

K

別に交渉し、

まずドイツとア

×

IJ

カの原則的

な同意をとりつけた。

井上

案と変らない。

大

隈

はこ

案

裁 範

判 囲

を

以内に、

を外

(4)

法

/編纂を予約するという原則的なてんでは、

初期議会と政党 新 人 本 無条件ではなく有条件とする。 ころに、 に 条 が 独立完成 たに刑 以 の手数料 大隈 八法官 あたえる Ŀ 約 告 は 0 有 案の要旨 の関 代 大隈 先 法、 効期間 0 償として(1)日本全国にお 制 与 井 (内地 を順た きは、 0 治罪法(刑事 す 上外 必 りっ を一二年とし、 はつぎの通 税に改め、 る裁判の 地開放)。 約 校渉が 相 外人判事を多数とする合議 ぱな憲法制 案よりは、 訴訟法)、民法、商法、民事訴訟法を編纂し (2)本条約実施中(一二年間)は、 90 範囲を限定するてんなど、 どんなものか これにより税収を従来の二倍以上に高める。 その後は予告なしに無効とし、 (3)本条約を実施して五年後に、 定 (1)関税自主権をただちに回 最 11 恵国 民主 ける旅行、 あら 主義 待遇を有条件主義とするてん、外人法官の かじめ 0 居住、 裁判をお 達成と切りはなし、 暗示 多少の改善 営業および動 大審院 こなう。 3 復せず、 れてい に四名 新条約 治外法権を完全 0 (3)本条約 た。 あ 産 て公布する。 たん 秘 とは を結 · 不 の欧米人 密外交にとじこもっ 15 (2) 最恵国は あ 実施 動 3 る 産 から 判 E ょ 0 9 事 取 撤 すをお 混 任 得 廃 待 合 用 年 権 する。 遇制

3

h なか

IF

功

を期

たの

だとい 大隈

わ

n

る

こうした個

人的

な功

名

欲

か

5

約

11

出

港

ったことを示し

ている。 L

は

憲法

制 が

定

の功が伊藤に帰せざるをえない

か

3

15 改

は IE.

お

は

よる

から 国権主義 こっつ た。 ۲ L 急先 知 ン カン 3 • 鋒 れ 9 イ 1 井上 4 ギ 政教 ズ IJ 前 ス 社 外 紙 は 相 容 が、 と新 案 易 たと本 15 聞 大 質 案 隈 H 的 0) 案 本 15 内 15 14 同 <u>\_</u> 容 をす 15 同 意 U L な 0 2 K あ ば か 権主 るとい \$2 2 1 た。 義者 た。 うの そ であっ それ 0) で、 うち八 から た。 もうれ カ 九 月 旧 年 余 自 0 29 な 由 0 月 党系で 後 反 対 運 日 D

誌社 九州 新 大 15 対 同 聞 抗 0 d 協 === 代 体 H 和 本 会が て、 連合 表 で、 まず反対 の社 郵便報知新聞』 |本の紫溟会と福岡の玄洋社の連合体)の五団体の連合および条約反対派の||のできょう 非条約 友 および政教社、 に立ち上り、 改正委員会」 を拠点として、 七月 大同俱 を結成し、 中旬 楽部、 から 元の党首大隈外相 全国 大同 大同 的 協和会、 俱楽部 15 反対運動 \$ 保守 反 0 公対に 擁 を展開 中 護に Ė ふみ 派 した。 つとめた。 きっ (鳥尾小弥 た。 改進 太 八月に 党 新聞 0 は 派 ح は • 雑

山\*反 県\*対 を 0 有 力者 論 間 から 0 大隈 大隈 反対 3 お 政 長 治 こった。 重 家 州 論 信 がふ 藩 . 閥 0 軍 失脚をは j および蔵相松方正義、陸相大外人法官任用は憲法違反であ っとうするとともに、 3 が、 大隈 かっ て、 案が 国家 陰謀をめぐらした。 政府 0 ため 部 内 15 山 るとい 厳な 不利 でも、 うの とい 海 相 東京帝 内 、う見地 であ 閣法 西 郷 従道  $\mathbf{k}$ る。 制 [大学総長渡辺洪基 かっ 局長官井上毅を先頭と ら薩摩 3 さらに農相 では な 藩 < 閥 井 Ŀ 相黒 長藩 から 田 内相、 する 学生 閥 清隆 外 n

を集めて

案

反

対

0

演

説

を

L

帝

たちち

〇月

七日

٤

三日)連署

ī

て

Щ 院務

県

条約

改正

中止を建白するという、

空前 大教授

の事が

おこっ が二度も(一

た。

また学習院長三浦

梧楼は、

動

ガ

ンとなり、

条約問題はほとんどとりあげられなかった。

Ŀ かこつ 1+ て、 天皇に 直接に、 条約改 Ī 中止 の意見を出した(一〇月 五

旦)。

三回 大隈 \$ 崩 は政 カン n 府内部でほとんど完全に孤立しながらで、 たが、 大限を中止に同意させることができない。 改正交渉中止に同意 一〇月 八八日、 心しなか 閣 った。 議 から 終 閣 2 て大 議

けた後、 隈が外務省にさしかかったとき、 その場で皇居に向って割腹自殺した。 福岡玄洋社員来島恒喜は、 大隈はために片足を失ったが生命 大隈の馬車に向っ て爆弾を投げつ はとりと

VU 態 か 族独立を完成するたたかいは、井上外相案反対からここにいたる二年間 りきりは 内閣 は急転直下した。 は総 辞 なされ、 職 した。 \$ 負傷した大隈の欠席している閣議で、条約改正交渉中止に決定し、二 2 非条約改正 ぱら国権 連合は、 目的 を達したとして解散 これ した。 が に 情況 民 15 権 闘 ょ 争 0 ては カン 3

を上廻る軍 ・国主義となることは、 すでに甲申の変のさいに証明ず程主義の運動になってしまった。 の変のさいに証明ずみであった。 た

初期議会と政党 28 組織 最初の総選 集会及政社法 を保 たま ま庚寅俱楽部に連合した。選挙戦では地租軽減・早合同して衆議院を制しようとの考えが強くなり、 大隈 議会開設とそのための衆議院議員総選挙(七月一、二、三日)がせまると、 の条約改正案を葬 った後、 選挙戦では地租軽減・民力休養が野党の主要なス 旧自由党系は前 記のように三派に 六月はじめ、 三派 分れ は各自

三派

0 から

有者であり、 める二五歳以上の男子に、 党派別の当選者数は、各党各派のいうところに大差があり、正確なことはわからないが、定 選挙権者は当時の人口のわずか一・一%強にすぎない。その有権者の九七%は土地 土地所 有にかかわりのない所得税納入で有権者となったのは、三%ほどしかない。 被選挙権は、 やはり一五円以上の国税を納める三○歳以上の男子に

のときの選挙法では、

選挙権は、一五円以上の国税(平均してほぼ二町の

田

の地租に

当る)を納

大連合をつくり、議会に責任を負う内閣(責任内閣)を実現しようとした。政府はそれを阻止す 員三○○人のうち、 を形成し、その総計は過半数をかなり上まわっていた。そこで九州進歩党の首唱で、 九州進歩党(旧自由党系で国権主義が濃厚)が一九人とみられ、以上が「進歩派」といわ 庚寅倶楽部三派の合計が一一○人前後、改進党とその系統が五○人前後! れて野党 進歩派の

べく、七月二五日、突如として「集会及政社法」を制定施行した。 これには二つのねらいがあった。第一は、十年前に自由民権運動鎮圧のためにつくられ

ち切るために、政社は、 に結社禁止 特別の許可をうけたもののほか、すべての屋外集会と「多衆運動」(デモ)を厳禁し、内務 衆誘導、 会条例を、いっそうきびしくして、政社の連合と支部の設置、政社の文書または委員による公 すべての屋外の政談集会、議会開会中の議院を去る三里以内での、学校の運動会 権をあたえ、 警官に集会解散権をあたえた。 議員にたいして議会における発言または表決について議会外において また議員と議会外の 民衆との連帯をた など

民

共同

闘

争さえも

むつかしい状況で、単

一の政党はできるはずも

なかっ

た。

初期議会と政党 重要の てば、 \$ 監視 西 院 律 0 する運 を負 政談集会 の下に置い O 天皇制 女子は 強制 一七〇条 0 法 連会と な法 員 制 律 2 、わせる規約をつくってはならないとした。 も選 定 力 に 動 3 律 を根 は をも、 い 家庭教育 であり、教員は天皇制の精神的支柱、学生生徒・未成年者は未来の に参加することも、 よりはじめて、 の農工業の雇わ 結集に ば 必ず 庚寅俱 をつくるとこ たことで、 の集会と結社 れ 底 帝 か 禁圧するも は 楽部 第一議会の の担当 玉 らゆるがすにいたることを恐れ 議 は 小作人が団結して地主とたたかうことも、 会 各党が解党して改めて単一の政党をつくるほかなくなっ 3 軍人・警察官・官公私立の学校教員と学生・未成年 の協 れ人 ただちに 者 をも、 15 で 0 召集 賛 であ あ 政社に加入することも禁止 の運動禁圧規定を拡 天皇 をへ 政治上のそれと全く同様に、 りまた家父長制 がが 2 集会及政社 目 なけ 制 た。 前 0 反立 にせまってい n このてん ば 憲 ならない 法 的 に従 本法の第二のねらいは、 な正 では、 たのである。 張したものであった。 で解散させられ 属するもの、 体が、 るのに、 と定めた憲 された。 これは集会条例 警察 余す所なく 政府 これ 労働者 軍人と警官 法 0 た から から カン らが 議 す 2 、あら 会開 この上ば進歩派 で や職 政治的 てきままな支配 لح 政治的 15 可 会前 わ 存 日本をに は 者 年に出 人 たが、 n 天 在 お 0 集会と結 を好 7. 自覚 皇 ょ 資本家

制 CK

なう の最

た。

貴

彼らは、 協力して、「民党」を形成し、衆議院の過半数を制した。しかし往年の革命的精神をもたない 約案を支持した改進党の甘心を買おうとするのは、 らは、「民権ヲ拡張センニハ先ズ国権ノ完全ヲ期セザルベカラズ」、しかるにあの大隈の売国 Ŧi. 党系三派の多数が、 および各地の国権派とともに、「国民自由党」を組織し、「個人的自由主義に反対して、国家的 くまでも改進党との統 曲 「日におこなわれたが、そのさいの趣意書中に「自由ノ大義ニ仗リ改進ノ方策ニ循イ」と、 .主義に立つ」と称した。「自由」の字はついているが、 回帝国議会は、 憲法の検討はおろか、「集会及政社法」など弾圧法規反対の闘争にも力をいれず、「 一八九〇年一一月二九日に開会された。 ちおう「立憲自由党」 一戦線への志向を示したために、 に統一することになった。 絶対にゆるせない、 それに反対して数十名が脱党した。 純然たる国権主義の野党であ 衆議院では、 その創 とい う。 自由党が改進党と 立大会が 彼らは、 九 九州 月

額八三三二万余円のうち、官吏の俸給をふくむ八八八万余円の削減案をたてた。

て、どたん場で民党を裏切ったために、最後的には六五一万余円の削減に終った。

憲自由

「党の片岡健吉、

林有造、

植木枝盛ら

「土佐派」の議員二〇余名が、ひそか

ところが

これは金

租軽減を意味した。

力休養」「政費節減」を旗印として、予算案の攻撃に力を集中した。「民力休養」は具体的には

当時の議員の六○%は地主であった。衆議院予算委員会は、

歳出予算総

閥

0

旧怨をすてて反政府統

一戦線をつくろうとする、

中江

光民らの

必死

の努力

旧

自

官吏の

不当の

能

率

L

T

やま

な

カン

2

する

28 初期議会と政党 僚 政 府 虫の陳列場 統制 の可能性を自ら放棄した。 以前 記 0 かるに、 土佐派 に あ 議員が 3 政府 か じめ政 与党の議員 大阪 賛成して、 府 から代議士に選出されていた中江兆民は、 0 同 は その提案を通過させた。 意をもとめるべ 衆議院 で第六七条 しと いう提 の歳出 衆 議院 案 0 个をし、 削 减 はこうし を議 それ かくも 决

と労働者賃金の比 制下におこうというのが、 三国について、 あろう。こうして議会が事実上は全面 あった。 して」削減 ならば、 同意を求 メリカでは一〇倍、 民党は、 でき 党 政府 かめれ 0 大臣、 高給と非 ない 争い は、 は議会 ば 官吏俸給も衆議院で自由に削 としてある歳出 よ のまとになっ 局長の俸給と労働者 アメリ 0 と主 民党の 意志を全面的 プロ カ と官僚機構 四倍、 張 した。 たのは、 シ ねらい を アでは プロ 的 衆議院 その予算案に のぼう大とを、 であっ な予算修正権をもち、 にふみにじっ 四 0 シア一八倍、 官吏の俸給 五倍である 標準賃金を比較し、 た。 減 で自由 L 民党は、 政府が に削 たことになり、 など、 その予算案を貴族院にまわ 非難 のに、 日本は四 減を決議 憲法 日本、 攻 同意すれ 撃 日本は 官僚専 七倍という数字をあ 大臣 第六七条に 7 するか 一の俸給 ばよ じつに八一 メリカ 制を予算面 重大な苦境 L どうか は労働者 お よ 政 万 倍、 U カン is 府 した後で、政 プ お 15 ら議会の統 0 がげて、 同意 D 局 5 \$ うことで の賃金よ 長 シ 同 7 る なく

額

少

0

問

題

で

は

なく、

議会の権

限

に関

する原則的

な大問

題

であ

2

た。

て官

気力無節操の衆議院を「無血虫の陳列場」として痛烈に弾劾し、議員を辞職

政体の本旨にもとるもの」として、代議士と選挙者民衆との連帯をみずからたち切った。 に立って、他よりこれを妨害し、或いは選挙人にして代議士の挙動に干渉するが如きは、 め、「代議政体における政党はよろしく代議士を以て中心と為すべし」、「代議士と選挙者の中 も予算の削減をもって政府を攻撃したが、政府(松方正義内閣)は、九一年末に第二議会を解散し、 こうして民衆からはなれた代議士党が、同じ代議士党の立憲改進党と提携して、第二議会で 自由党のだらくはとめどもなかった。九一年一○月の自由党大会は党則 で改 間

九二年二月に総選挙をおこなった。

党候補者の得票の多いとみられる投票箱を捨ててしまう、ということまでや ものは天皇陛下にそむく逆賊として監獄にぶちこむと、おどしてまわった。投票が終ると、 そのために全国で死者二五人と重傷者三八八人を出したほどである。警官は、 警官とごろつきによる民党の演説会の破壊、民党の運動員へのテロルは、 ばかりに徹底的な干渉をおこなった。政府党(吏党)による買収は公然と大々的におこなわれ、 この選挙に当り、明治天皇は、前回の議員を再選させないで、「忠良の議員」を出すようにせ 松方首相に注意し、 そのための選挙干渉資金もあたえた。 内相 品川弥二郎は、 全国的に荒れ狂った。 民党に投票する えたりと

これだけの大干渉をしても民党が勝利した。その背景には、深刻な社会的動揺があった。

いった。

八九〇年は

また、

貧民問題」

がにわか

に社会的政治的問題になった最初の

年

あ

## おこるの

その後もな

お

各

地

15

騒動

から

あ

5

価

から

下

5

騒

動

は

ようやくしずま

2

の蜂 起 0 謂 \* 頂 点 騒 市民 鳥 にたっ 動 取 九 は 0 年上 した。 井、 摇 七月二〇 15 柏崎、 半期 はじまり、 n 日 七月末に米 は新発田では渡の 下 関 前 年秋 春 かい の米 連 相 5 数百人から千人ぐらい 夏 隊 JII の大凶 1= 15 0) 兵 お か 1+ 1+ 個中隊 作で、 る て、東京 鉱 夫 米価 から お 出動し よびその他 • 京都 の民衆 が暴騰し、 てようやく などに の米屋 0 市 は 良 襲撃事 餓 月 ら二千 下 鎮 死 圧し 者 旬 件 0 から たが 生 が お Щ

うけ 大日 窮民 は、 打撃をうけ 大工 輸出 で ť, 本 が カン ても坐繰り **华綿糸** 大量 年以 めこ 業 清 が £ 激 ~ B 紡 に 0 弧減し の打 年 0 た り製糸だけが減少し器械製糸は せ 績 発生した。 增 け 同 . О 0 撃は 麦も 加 のダ 0 業連合会は、 たのをきっ あ 率 る。 を示 軽微 ン X 作で、 ようやく機械 ピング輸出で急場をきり 民 L で、 党 カン ている。 五月に三ヵ月間 けに、 から 操短を申し合せた紡 加うるに 政 費節 打擊 制 五月に 減 生産を確立 r x は 民 は日本 1) ふえている。 主として農産 力休養を政 の操 力 80 0 上したば 最初 恐慌 1+ 績業でも、 業短縮を決議し、 た لح 0 代議 物加 鉄道 恐慌 府 かり 銀円 にせ 年間 ブー  $\pm$ 的 I 0 の為替相場の暴騰により、 きまる 紡績 不 0 業 選 P 4 況 の操業紡 举 もけ 0 I. 業では、 また政府 から 場制 も当 地 生じ、「 しとん 錘数 然 手 をなす で 0 同 I と綿 業組 無銭 業 特 層 に 别 集 無食」 から 糸 た 0 合 援 中 生 だ である i 産 L 助 近 を

・大阪などには、ぼう大なスラムができていたが、新聞・雑誌は争ってその住民の惨状を報

道した。農村でも、「農民の疲弊」、地主・小作人の対立の激化は、 政府顧問マイエット

本農民の疲弊及其救治策』(一八九三年刊)に詳細に語られている。

うけたが、 代のごとく地所其他を平均」に全農民に分配し、また「神代の無君無政府に復古」せよとの運 を為し」、「集会条例」で処罰された。すると彼は「帝国大柱会」と名を改めてなおも運動をつ 動で、「貧民の賛成甚だ多し」という。同年六月、小林は東京の赤坂にこの請願運動事務所をも 「黄金館」という集会所をもうけ、「名を皇国語学会にかり、そのじつ神代復古を請願する事務 一八八九年、小林与平という人物が、「神代復古請願運動」を広島県でおこした。それは、「神 政府はこれに解散を命じた。しかも小林は翌一八九〇年二月にも、 東京の牛込で

るが、 づけた(以後は不明)。これは、神秘主義の衣をつけた土地革命と共和制の要求にほかならない。 まだ社会的にたいして問題にならなかった。 働者のストライキは、 農民問題とならんで労働者問題も、一八九○年には、はっきりあらわれた。工場労 ○余名が労働時間の延長に反対しておこしたのが、もっとも早期の例の一つとされ 一八八六年(明治一九)に、甲府の雨宮製糸工場で、女工一五 八九年一〇月、大阪の天満紡績会社の女工

く世間に報道せられ、労働問題にたいする為政者・識者の重大な関心をよびおこした。 三〇〇余名 が、賃上げを要求して数日間怠業した。これは大都会の大工場の事件だけに、

それは「中等社会以上の信用」

のことで、「下等社会即ち無知の小民のみの信用に頼りて」

ストライ のストライキ 一八九〇年の 洋の「社会主義」と「社会党」のことが、雑誌『国民之友』に、しばしば紹介されはじめ + 用 の正当性を説き、労働者が「同業組合」をつくって平素の共済と万一の 意 世界最 |をせよというよびかけもあらわれた(九〇年一月号、九月号)。九一年三 初のメーデーのことも、 この雑誌に報道された。 また同 誌 ば は労働 月に

いう。「富者が貧者を圧するの弊はいよいよはなはだしく、その反動は、 東京青山で近衛 のような事 このころからすでに悪夢のようにおびやかしていた。一八九一年五月の自由党の やがては西洋におけると同様、 あるいは労働時間制限法となる。これ社会上の大変乱の兆候なり。我党の自由主 件が散発しても、「社会党」が日本に成立する条件は、この当時にはまだなか 連隊の兵営工事中の石工一三〇〇名のストライキが、 日本にも社会党が出現するであろうとの予想は、 世間をおどろかせた。 あるい は同 盟 罷 宣言は 一義は、 I 0

勇気を失った。 一八九二年四月の『 自由党は前記のように、議員は選挙民に拘束されないと党規約を改め、 -くも社 党報 会主 では、 義の幻影におびえた政党は、反政府闘 政党が「国民の信用を得ることの必要」はいうまでもない 争に議会外の 民衆を動 さら 員 が

これを共有せしむるが如き社会主義は、我党の自由主義と相戻るところなり」と。

・貧者各その分に

したが

1

相共に社会の利を受けしむるにあり。

しいてこれを平均

をなそうとしても成功しないのみでなく、「ついには国家を誤る」であろうという。こうして

ジョア党としての自覚をもって、勤労国民大衆に対立した。改進

党はこれ以上に地主・ブルジョア党であった。

自由党ははっ

きり地主・ブル

政党の屈服第四議会と 第四議会でも、衆議院は官吏の俸給と軍艦建造費の削減を可決した。 民衆を恐れる民党は、政府に勝つためのきめ手をもたなかった。九二~九三年の しかし政

憲法をたてにとって、既定経費である官吏俸給の削減に応じない。この問題

衆を動員するほかに、どんな武器があったろう。しかし彼らはそうする代りに、政府を非難 ではすでに第一議会で、政府は勝利の先例をつくっている。このとき民党としては議会外の民 る意見書を天皇にさし出した。 政府もまた議会が憲法をまもらないと天皇にうったえた。

天皇は両者の主張を枢密院に審議させ、そのけっか九三年二月一○日、政府の同意なしに既

天皇は毎月 は皇祖の遺訓であり、現下の情勢では軍艦建造はゆるがせにできないから、その建造費として 定経費をけずる権限は議会には 定額を出し、 文武官吏にも俸給 ない、また「六合ヲ兼ネ八紘ヲ掩ウ」(世界を天皇が支配する)の の一割を献金させる、 との詔勅を出した。

党はなお政府攻撃をつづけるが、それはもはや民力休養や民主的改良のために政府と争うので はなく、 民党の対政府闘争はここに完敗をもって終った。この後自由党は政府の準与党となり、 もっ ぱら政府の対外政策の 「軟弱」を攻撃し、国権拡張を主張するものとなった。 改進

18

司法在

文部大臣

内閣書記官長

治芝年

における首相らの署名可のための閣議議案書日英条約改正案調印許

利益線

ع と進めていた。第四議会のさいの詔勅に「六合ヲ兼ネ八紘ヲ掩ウ」

このときすでに政府は、

つかいにし、朝鮮支配層内の親日派を一掃した。 天津条約以後、 費は削れないといったのは、たんなる形容句ではなかった。 清国 の朝鮮における政治的勢力はいっそう強まり、 さらにロシアが朝鮮沿岸に不凍港をもとめて 公然と朝鮮を 「属邦」あ

調印直前(一八八五年四月)に巨文島を不法占領し、 は清国の朝鮮従属化政策を強く後押ししていた。 八七年二月まで居すわり、撤退後もイギリス

朝鮮政府に圧力をかけており、

それに対抗するとの口実で、イギリス海軍が日清間

の天津条約

保するものでなければならぬとして、その拡張を要求したが、それは清国との一戦に備えると 土)を防衛するためばかりでなく、主権線に接する地域、具体的には朝鮮を「利益線」として確 きした。一八九〇年の第一議会で、山県首相は、 いうことにほかならなかった。 この情勢は、 日本支配層の征韓論以来の朝鮮にたいする政治的軍事的野心を、いっそうしげ 今後の日本の軍備はたんに「主権線」(日本の国

強められた。朝鮮の米と金の確保が、 本支配層の朝鮮侵略政策は、 国際情勢によりかきたてられたのみでなく、 日本にとってきわめて重大な意義をもったのである。 経済的要求

ために建艦

朝鮮支配をめざして清国との戦争の具体的準備を着々

3 かゝ 2 た。 九〇年 前 後 0 日 本 0 対 朝 鮮 出 は B 本 0 輸 出 総 額 0 わ す か に二%に

条約改正と日清戦争 本 で j あ 金 あ 換%般 に から 玉 ŧ 物 資 業 朝 方 か 1: 法 本 者 3 朝 ع 品 朝 鮮 0 金 それ でい + p 朝 鮮 鮮 0 農 0 義 は を 供 て K 12 民 出 L 日 安 0 K た地 給 とし 本 定 防 た 内 カン 0 朝鮮 3 地 代 1= 穀 に L とっ た ٤ て発展・ L お 金とし 金 令を出 っては、 食糧 買 L 1+ 総 15 て重 政 T い」 る 額 治 す 诵 T 資 され 0 0) とり、 る 当然 得 要な 期 用 六八 的 源 ため 待 勢力 を たも る 地 is み % 金 7 カン のことな くらべ とめ i をうえ 15 ある 0 0 わ では 必 八三 獲 T カン らな 須 しっ 3 得 確 の国 せ なく、 保 n 0 から は 五. 源 け、 ば、 貸 いとい 5 T 万 7 しようとの 際 金 2, 円 あ 朝 そこ たの 通 朝 0 江 は 2 抵当 貨 華 鮮 鮮 朝 うこと自 た。 を 0 0 11 官 条 鮮 日 金 とし 利 約 明 要 金を充実さ 民 カン を確 治 本 附 3 求 0 用 て金山 得 商 隠 L 録 初 が 体 品 て、 条 たも 年 保すること 然公然 1: が、 規 0 カン か 開 種 輸 せ で、 0 3 ま 日 1本支配 出 る 0 発権 C 4 \_ 2 抵 0 八 市 た 日 あ た。 九三 が 抗 を 詐 本 る。 8 とし 望 0) ٤ 層 から 欺 0 ح には ま 強 0 円 年 的 ての n ŧ \$ ま 1= 方 銀 0 で 1= る 0 法 不 p 地 意 安 0 T H 金 15 \$ 朝 義 で、 本 H 0 た \$ 銀 は 本

成鏡道 とし

0

長官

日 要

人 2 を

米買

た 八 日

たたき 九

対

\*

出

禁

止 あ な

令

防 で、

令

ても

重

あ 作

朝

鮮

\$

年

は

様 5

作 K

で

2 0

た た

0

Ψ.

安

道

11.

0 \$

米

0

機

٤

本

は

0

玉

カン

輸

入

1=

から

2

入

出

た。

H

本

政 は

府

は

た 本 で X

だ 商

5

15 0 t= 転

朝鮮 朝鮮

政 産 C

府

を威

嚇

L

て、 15 秋 \*

翌 抗 日

九 L 本 出

〇年 て、 と同

春

15 0 の

は 輸 X

禁令を解

カン

せ

た

から 穀

0

よ を

入

H

\$

た

りな

入がふえ、それまでの日本の独占的な地位がくずれると、改進党系の経済学者田 業の雑貨であり、綿製品などはイギリス かわらず、 「これ実に国家のため容易ならざる事件なり」とさわぎたてた。貿易金額の多少や市 清国が朝鮮で政治的に勢力を増すとともに、朝鮮の輸入においても、 からの輸入品の再輸出が大部分であった。 口卯吉などは、 清国からの それ 場とし にも

しかもそのわずかの輸出の品目は、

んできないという感じも、 の見込みの有無よりも、 日本のすぐ隣りとの貿易を外国に占められるということ自体が、 政府や経済界にはあっ たであろう。 がま

東洋の危機」論と 「東方政略」を説くことが、一八九一年からにわかにさかんに 年三月、 D シアがシベリア鉄道計画を公表し、 五月、 ウラジ オストッ なった。この クか

政府方面のみでなく、政党や民間の政論家の間にも、「東洋危機」をさけび

日本 らの をつくり、「東方政策」を宣伝しはじめたのもこの年である。 I 朝野をしげきしたのである。 事の起工式をおこない、 る。副島種臣、近衛篤麿、陸羯南ら国権主義者が「東方協会」ロシアの東洋侵略の新しい段階が展望されるにいたったことが、ロシアの東洋侵略の新しい段階が展望されるにいたったことが、

慢不遜の鼻っぱしをたたけ」、「日本は東洋の覇権をにぎるべし」と演説し、樽井藤吉は立憲 |党機関誌『自由平等経綸』に、「大東合邦論」を連載した。それは、日本と朝鮮が誠心誠意 つて 一朝鮮改革」をたくらんだ大井憲太郎は、 この年「東洋俱楽部」をつくり、「支那 の傲

日本の機械工業製品ではなく、家内工業や工場制

、勢を視察に来たのだと信じて、

この前

後

に早くも

日本の「人口過剰」論もあらわれる。

九一

年四月三〇日の政府

系の

この兇行に及んだのであった。

斬りか 外経済の長計をとり、兵略商略をして並行進取せしめ」、「海軍拡張の規画」をたてるのを急務 例制定」、 略に対抗せよというのだが、征韓は戦って朝鮮をとるもの、 することを知らないのは、今日の政治家たる資格なしという。彼らもまた専制政府との闘争の とした。 ヲ取ルナリ」という。大井と樽井は翌九二年「東洋自由党」を創立し、「労働者保護」「小作条 議をとげて国を一つに合わせ、 この空気の中で、一八九一 政府を上まわる軍国主義の強調 けられるという事件がおこった。 大井によれば、いたずらに「民力休養」「政費節減」をさけんで、「東洋危機」に対処 普通選挙などの民主的政策もかかげるが、それよりも、「対外政略の国是を定め、 年五月、 新たに に見出そうとするにいたった。 日本に来遊したロシア皇太子が、 犯人津田三蔵は、皇太子は日本攻略の下心から、 「大東国」をたて、 協議合邦は「兵ヲ用 清国と同 盟して西 大津市で警衛の巡査 洋列 イズ 0 テ朝 東亜

は全く 日々 至るやもはかられず」と。自由党総裁板垣退助も、 新 制 我国 聞 限を立 に日く「都下に近頃の奇現象は、 の人口が土地に過剰したるの結果に外ならず。 つるか、 とにかくその急を救うに非ざれば、 婦女労働者が日に月に増加することなり。 九二年には『殖民論』を書き、 故に差当り殖民政庁を拡張するか、 社会党共産 党の 如 きも の踵を接する 日本はや ....是

榎本武揚を会長とする「殖民協会」がよるもはない。に独立し富強の各国と勢を競うには、 世界各国 て人口過剰になるから今のうちに早く植民をさかんにせよ、たとえ人口過剰にならなくても、 はみなさかんに植民しているから、日本もおくれをとってはならない、わが国が東洋 海権と商権をもたねばならないという。 九三年には子爵

九〇年以来の とする「殖民協会」が設立され、多くの資本家も加入した。これら「殖民」論 「社会問題」の発現に対応するものであることは、 第四議会で敗れた後、自由党は伊藤内閣の準与党になり下った。改進党はな お野党にとどまったが、もはや民力休養を主張するのではなく、 明らかであろう。

政府 争せよ、そのさい必ず清国が朝鮮を援助するであろうが、そうなれば「天津にも一弾を投ずる その主宰する『東京経済雑誌』上で、 正巳は、 をうけたから、 |強硬政略」で、とうとう一一万円の「賠償」をもぎとった(五月)。このころ田口卯吉 なども 「償金」を支払わないならば、戦争にうったえるとほのめかした。また元の自由党員大石 と争った。 みずから朝鮮公使を買って出てソウルに行き、 政府の方でも、 その賠償をせよとの交渉をしていたが、九三年三月には、 鮮・清国にたいする強硬政策、 九〇年このかた、 朝鮮が防穀令の賠償をぐずぐずするなら、 朝鮮の防穀令によって、 また欧米に対する完全な対等条約の あらゆる外交的儀礼をか 日本商人が 政府は朝鮮 断然これと戦 なぐりすてた 要求で、 がいつま 損害 っぱら朝

み」と煽動につとめていた(五月、

一〇月)。

まり、 大

外人 H

にも

課税する、

日本の行政規則は外人にもきびしく守らせるなど、これが大日本

たとえば一般外人の法定区域外の旅行をきびしくとり

郎 鋒

ら東

1

ガ

一参謀

次

限

E

本に

有利に解釈し励行する、

洋自由党 とな 長 織 区と外 するなど、 上操六中将みずから朝鮮国と清国を旅行し、進攻作 i 軍 院完全対 対 は 部 弥二郎ら国 ってきた。 相陸奥宗光が、ひそかに気脈を通じて、to saso など、対清戦争の準備を、具体的細目に では、 「戦時 一派 硬 等 の条約 が は 九三年 大本営条例」 権主 連合し、 反政府諸派 政府と議会、 改正、 应 義官僚とつなが 月 第五 しか とつながりの深い安部井磐根、は政府を上まわる「強硬外交」 を制定、 「出師 議会の直前一八九三年一 \$ 官僚と民間 内 備 地 同時に海軍軍令部を参謀本部から独立させ、 品取 開 放はみとめない、 扱委員会」 を問 自にい 軍事戦略と外交政略の呼吸を合わ わず、 たるまで進めていた。そしてこの川 をつくり、 ○月に結成した「大日本協会」であ 戦の戦略を構想し、 ていどの差こそあれ、 神鞭知常らの一派とで政府を攻撃した。 対等条約 武器軍 実現までは、 需 品 派と大井憲 かつ軍事探偵網を の 共 集積 その 通 現行条約 ヤせて の また参謀 をすすめ、 急 ス 太 先 P E

会の П 総 選挙 n 基本主 15 派の支持をうけ、 で品 0 づくの 張 川内相の大干渉の で あっ は薩 た。 摩 新聞 海 この派 軍 閥 = お 日 0 0 本 E かげで当選した議員やく七○名が、 衆議院議 頭 西 はこの派の事実上 郷 従道を会長とする 員は二○名ほどであったが、 の機関紙 玉 民協会」である。 の役割を果した。 九二年六月に結成したも 貴族院 の近 衛篤 は ら有

にたいしても、 0 で、 Ш 県 介有朋 が黒幕 もっとも忠勤をはげんだが、 の首領であ 0 た。 彼らは第四議会までは松方内閣 その後山県が伊藤と対立して枢密院議長になって にたい しても伊藤 内

そして国民協会と大日本協会の働きかけで、改進党およびほかの衆議院の小会派三団体 反伊藤内閣派となっ から

からは、

た。

合して、「硬六派」を形成し、議会の内外で政府の「軟弱外交」を痛撃してやまなかった。

と外相は裏で呼吸を合わせている。しかし、やがて硬六派の運動が議会外の民衆をもとらえた 脳部の顔ぶれを見ても、 府を脅かす国民運動が政 ただし、彼らの攻撃した「政府」とは、もっぱら伊藤内閣をさしており、「 海軍は之に入らず」と、新聞『日本』の主筆陸羯南が保証している。硬六派首 たしかにこれは陸海軍と対立するものではなかった。そして参謀次長

幕末 は反対であるとして、 に条約改正を望んでいるかをイギリスなどに印象づけ、 第五議会では、 の攘夷主義 の再現だと国の内外に宣伝した。 現行条約励行を強硬に主張する野党と政府が正面衝突した。政府は励行論 政府にたいする外国の好意を得ようとするのであった。 政府はそれによって、 同時に政府自身は攘夷主義的 日本国 そのために政府 民 から いかか 強 派

とき、

事態は支配層内部の茶番劇ではすまなくなる。

は第五議会会期中に二度も停会し、

九三年一二月三〇日には、

ついに大日本協会の結社を禁止

さらに議会解散もあえてした。

連

すべ ぎのような手紙を書いていた。「内国の形勢は日又一日と切迫し、政府は到底何か人目 を驚 県 Ш 伊藤首相は、 候 その の保安条例 も薬のききすぎに 県などの からず。 程 0 後 事業を、成敗 0 カ 反伊藤 さて人目を驚かす事業とて、 こうなれば M の再現をも考えた。 年三 運動 月の あ to 0 に拘らずなしつつあることを明言するに非ざれば、 わくをこえ、 総 「井伊直弼の強硬主義で反対派をたたきふせる」、てて、伊藤の味方になったが、事態はもはや彼の 選挙 では、 また陸奥外相は三月二七日付でロンドン駐在の青木公使に 官僚專 なお 故もなきに戦争を起すわけにも参らざること故、 \$ 制政府 野党が優勢であっ 般への国民的 はもはや彼の統制力をこえていた。 たの 反対に成長しはじめた。 みならず、 此騒擾の人心を挽 かつて一八八七 反政府 運

かる

動

民 にはは 開戦 政府 陸奥はここでは、 極 i は あ 秘のうちに進められていたのである。 1: 対清戦争と対英条約改正の二つを分ちがたく結びつけていた。 っ てイ ・ギリ 戦争か条約改正の実現か、 スの支持を得るために、 と書いているが、じつはこのときには、 必須の外交的布石として、九三年七月か 対英条約改正 は、 陸奥ら ら国

の目的は条約改正の一事なり」と。

日英条約交渉ベリア鉄道起工 となり、 これ その代償は内地開放のみで、 より先大隈の条約改正案が葬られ 一八九一年二月、 六ヵ年後に日本は法権 法典予約も外人裁判官任用もない改正案をも たのち、 山 「県内閣 も税権 で青木 も完全に 周 回 復 が する、 外

相

イギリスとの予備交渉をはじめた。 出せることではなかった。駐日イギリス公使は最初これを一蹴したが、意外にも 混合裁判と法典予約をみとめる案は、 もはやどんな

イギリスの対 日政策を変化させたのである。

イギリス本国政府は、きわめて好意的であった。というのも、

政府・外相も

することで、 までイギリスは、欧州から東亜への最重要の交通路である地中海・スエズ運河とインド ロシアの極東進出をも大いにさまたげてきたが、いまやシベリア鉄道

ロシアの極東進出の大動脈ができることを意味する。そこでイギリスは、

日本を東亜

設は、

東における新興国として成長してきた日本の国力を評価し、いつまでも治外法権と関税協定制 で日本を圧迫するのでなく、むしろ日本の熱望にあるていど応じて、日本をいっそう強くイギ けるイギリスの対露前哨基地とする伝統 的 政策(本書中巻九二、一四九頁を参照)からして、

内閣に代った。 こういうわけで、青木外相の対英交渉はすこぶる有望であったが、まもなく山県内閣 スがわにだきこむのを得策とするにいたった。 その政変と大津事件が重なって青木外相も辞職、 榎本武揚が外相 となり、 は松方

伊藤首相 的には青木案をうけついだが、まだ正式の対英交渉を始めないうちに、松方内閣は総辞職し、 ・陸奥外相の内閣ができた(九二年八月)。

ロシアのシベリア鉄道起工が、

陸

奥

かは

民

心をそらせるた

んめに、

対英交渉

を

あ

せ

9

0

ぎか

らつ

ぎ

と譲

歩を重

ね

外

X

借

地

を

きつけ

ようとし

H

本

が

1 でも

ギ

IJ

ス

0

好意を得

ていることを、

各国

とり

わけ

清 0

I 必

一と露国

に示

威

L 陸

ま

た国 は

内

0

民 1

復

だけけ

早く実現することが

政府

にとっては緊急

要

へであ

2

た。

奥

3

そ

n

に

b 心

を 3

保守派

の要求

15

\$

な

5

 $\mathcal{T}_{1}$ 

月三

H

衆議院

は

Ŀ 約 改 正 15 手 を

朝明鮮治 所の農民戦の政府の危機 争機 う ٤ 1+ た。 ため、 全力をあげた。

伊

藤

陸

奥

内

閣

第

会

0

終

ź

で

民

党

対

抗

し

て官

制

近い

将来

日

清

戦 ĮĮ.

・を予期

L b

た軍

備 は

拡

ع

朝

鮮

硬

政

策 僚

0 専

遂

行 を

そして第 0 は

74 争 議

議会に勝利

L

たの

ち、 張

九三年 対 に

Ė 強

月、

ようやく

0

得ようとして交渉が長びき、 基礎としていた法権 げをめざした案で、 . 税権 対 そのさい 英交 とも 失敗 渉をはじ 陸奥外 回 0 復する案をすて、 可 しめた。 能 相 性 は もふえるよりも、 税権 せ 2 0 か く青木 たん 復 \$ に治外 むろん • 榎 K 法権廃 本二代 民 0) 望 最 まし 大 止 0 0 とい 外 い 関 が 相 くら 心 0 しで、 ときに、 あ 举 か る 1= 0) 法 す 関 ×. 税引 交涉 権 T 0

時 0 完全 秘密交涉 対等条約 の最中に、 要 求 0 たたた 議会と国 か い を 民 盛 は b Ŀ 前 げ、 記 0 2 通 れは官 5 対 僚專 外 強 制 硬、 政 府 それ 反 対 も主とし 15 発 展 L T T 対 い 欧 \* 2 た。

74 税 年 本 Ŧī. 問 月 題 \_\_\_ でも、  $\mathcal{T}_{i}$ H 第 ほとんどみなイ 六議会 が 開 か ti ギ IJ た。 ス 対 の要求をい 外硬 一五三対一三九で政府不信任弾 0 3 ならず n た。 責任 内 閣 0 速

劾

0

上奏案を

成

から

5

ま

p

政府は絶体絶命の窮地におちい った。議会を解散したところで、このままでは反政府

来の最大の危機であった。 がいっ そう強 大になるだけであろう。それは第四議会のとき以上の、明治政府はじまって以

党の乱」といわれているが、正しくは甲午農民戦争という。 民族宗教の一派のことをいったが、信者には農民が多く、 とは、天主教を西学というのにたいし、一九世紀 たかか 封建的 もこのとき、 支配 と収奪に 朝鮮で一大農民叛乱が発展 抵抗する農民蜂起が東学信仰とむすびついておこなわれることが、 の中頃 していた。 ちょうど日本中世の一向一揆のよう――日本では幕末――朝鮮におこった 甲午はこの年のえとである。東学 日本 の歴史書では、 ふつう「東学

に反対し 八九四年二月、東学の布教使の一人全瑧準らの指導のもとに、はあった。九三年にも東学の指導者と農民の反抗があった。 て農民 の大叛乱がおこり、 たんしずまっ たが、 四月下旬に再び蜂起、 全羅道で役人の圧制と誅 たちまち全道

にひろがり、五月三一日には道の中心である全州城をも攻略した。蜂起農民には東学の信者も 洋」(日本と西洋の侵略を撃退せよ)、「保国安民」という民族主義的の要求もあった。 蜂起は東学の影響や指導でおこされたのではない。 彼らの ス 口 1 ガ ンに

農民軍が全州を攻略 もとめた。この日はまたちょうど、日本の第六議会が内閣不信任の上奏案を可決し した五月三一日、 朝鮮政府は、清朝に叛乱鎮圧のための 出 ٤

H

なっ

T

わ た

1+

C

このころ川上

一参謀次長の密命をうけた内

田

良

平

5

は、 0)

「天佑

俠

なる

朝鮮

の治安をみだそうとした

が、

朝鮮

農

民は

城

8 K

退

2

だ ある。

カン

5 15

日

清

両

軍

から

到着したころに

は、

\$

は

P

民

乱

鎮 H

圧

実 府

さえ

なく

朝

休

戦

全

3

特

務

隊

を

編 t=

成し、

「東学党」を援助すると称して、

た朝 日本 て、 た て雲散 藤首 から 伊 明 鮏 支 出 治 配 相 霧 兵 首 政 と山 消 -府 0) 相 3 ための 最 D 県 Ш せることで ことも、 大 県 枢 0 戦 府 枢 危 議 争の絶 府 機 天津 長 議 0 は は 長 日 協議 好 条約 は、 でも ts 0) い 機 の解釈 をか 何とい カン あ 会、 3 た う天佑 ね 0 が そしてまた議会と しかたで可能 Ш 朝 県 鮮 だろうとよ 0 から 断固 清 K たる主 で 15 K あっ ろこ 出 民の官僚専 兵 た。 を依 張 んだ。 により、 それ 頼 清 L こそ 制 K た 六月二日、 政 から 府 か 朝 0 攻 ね 鮮 1 撃を T 15 ウ 準 出 ル 外 備 議 急

2

لح

信

兵

す

会

を

そら

-12 を

き ば

完了 を頼 散 日 0 本 混 を設 郵 成 to 船 以 旅 会 前 团 n それ 社 本 第 0 0 時 から Ŧi. 先 Ŧi. に 朝 汽 月 清 は 師 ままさ 船 部 鮮 下 团 0 0 旬 隊 に H 出 集結 に は 動 か 仁に負 電 5 朝 兵 を急 することを 光 鮮 令、 出 に 石 出 兵 上 い 火 兵 でい 准 の早 を決 陸 清 し、 備 K 業 知ると、 た を進 軍 定 がソウ ひきつづい であった。 L 8 (非 あとはただ公 7 公表)、 全瑧 お ル 9 0 て、 準 じつは参謀 南 五日早くも大本営すなわ 六 0) 月一 牙山 やく七 は 然 0) 六月 出 日 に上陸したのと同じ一二 千人 兵 15 本 \_ 宣 部 は 0 言 は、 を待 全部 陸 朝 軍 つだけ 大 鮮 隊 魚羊 演 政 から ち戦 習 府 政 六 で 用 から 争 あっ 清 H 最 15 H 0 1 高 Ŀ た。 名 15 指 出 陸 日 兵 本 C を

2 その手に な は お のらなか B 清 開 戦 2 た。 0) 後 これ 12 は が H 内 本軍 田ら は の 朝鮮 東亜 軍 と共 解 放 同 = L 「日朝連 て全瑧準 帯」と称することの真 Ġ 農 民軍を鎮 圧 し た 相 で

ぎって とで、 K き 一共同 一との宗属関 ...があくまでもそれを拒否すると、 2 また仁 その後 1+ で勧告することを清 と朝 た王 111 は T 鮮 妃 係破棄宣 日 期 B の覚え書『蹇蹇録』 ななななななななない。 かれななななない。 かれななない。 かれなない。 かれない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではない。 ではな。 ではな。 ではない。 ではな。 ではな。 ではな。 ではな。 ではな。 関が氏 本政 本 通 0 軍 ーは牙山 府 15 得られ 族を追い出 言を要求する最後通 は 単独で朝鮮 国 0 ない。 清 に提案した。 は B Ļ 軍を挑発 ソ そこで政 H 清 大院 ウル駐在 政府に「 開 戦 君を執政とし、 牒を発し、 清国はそれを拒否した。 したが、 府 0 一改革 きっ は の大鳥圭介公使は、 六 月 かけをつくるためにすぎなか 清 二三日、 の要綱を示し K 軍 六 親日 H はそれ 内閣 日本 朝鮮 に乗ってこない それ をつくっ 軍 七月二〇日、 0 てその実行をせ は王宮を占 「内 も陸奥らの予期 政 《改革》 た。 0 2 領 朝鮮 たこ まった。 を で 政 政 ٤ (権をに 府 日 開 したこ は に清 戦 清 朝 両 0

条約改正が清開戦と対

布告も

せず、 清

豊島沖に

清国艦

隊を奇襲し、

その輸送船を撃沈

二九日、

本 Ĺ

軍

は

牙

Щ

で告白

L

てい

る。

この二日後

の七月二五

H

日

海

軍

は

宣戦

陸

奥外

相

がその覚え書

成

歓

0)

K

軍

E

先

制

攻

蟿

を

か

け、

そ

の三日後

0

八

月

H

13

じめて清 した。

K

15

宜

戦 日

た。 陸 本

開 須 0 戦を決意するに当り、 前 提 1 とされ # IJ ス との た 条約 ン 1. 改正 日本政 ンで対英交渉 交渉を一 府 15 \$ 日 2 に当 とめ 刻 注意 2 \$ 早 た青木公使は、「英人は、 < したのは、 妥結することは、 英 . 0 動 開 日 戦 向 15 で 必 あ

あ

はそれについて日本をこまらせるようなことは何も言わなか

っきり干渉に動き出したが、伊藤首相は、

ロシアをけんせい

するため、「われは英にレラー

った。

またこのころ、

シア イギ

が

九 ŋ

新条約は批准五年後に発効するもので、発効と同時に治外法権を完全に廃止

ただし外人に土地所有権はあたえず、

方針だと、陸奥外相に書いていた(六月二五日)。

後のことであった。そのさい、清国軍にやとわれていたイギリス船も撃沈されたが、

IJ

をあたえる、 本は内地

また旧居留地の永代借地権はそのまま存続する。以上を骨子とし、

を開放する、

府 いる。 六月中 を朝鮮 0 朝鮮進出にたいするイギリスの支持をとりつけようというのである。 に祝辞をのべた。「此ノ条約ノ性質タル、日本ニトリテハ、清国ノ大兵ヲ敗走セシ との間 H 本のこのたいどはイギリスを満足させた。七月一六日、青木公使とイギリス外相 4 に(日不明)、 日本はイギリスのためにロシアの南下をけんせいする役をひきうけることで、 の北端もしくは全部に置き、 「露人の南侵を早期に防圧する」案を、英国政府に提示して、その原則的同 シロ に、 日英改正条約が調印された。 ルカニスグレタルモノアリ」と。 日清両国が 「一戦前後において」条約を結び、 身自らは労せずして露国の南侵を防ぐに意あり」と察し、 サイン終ってキンバレー外相は、 豊島沖の日本海軍の不法な奇襲は、 朝鮮を日清両 青木公使と日本政 国共 メタ 意 この 日本自身 同 キンバレ を得

T

33

条約有効期間

たんに長期の借地権および地

し、その

り日

新条約 は 批准 発効 は がむすばれ、九七年末までに、すべての欧米諸国との間に、 八月二 一二年に限定した。 五日に交換された。 その後は完全対 つづいてこの年一一月アメリカとの、 等の条約 を結ぶことも可能 日英条約にならっ なわけ 月イタリ である。 た新条約 新条約 アとの

が 結ば れ それらは一八九九年七月一七日または八月四 日から実施される。

が、 をもっ これは、 かし他 欧米 とにかく憲法と議会をも ていた。 の国とはじめて結んだ治外法権のない条約 面では、 日本の民族主権の完全独立のための重大な前進であるばかりでなく、 これは、 この条約改正は、 維新以来の日本の経済的進歩と、ブルジョア憲法のまが つまでに日本 専制政府が、 が 政治的に進歩したことの というてんでも、 国民の民族的 力量を利用して、 成果であ アジア史的 5 2 な進 7 日 \$ ジアの 本 のにして 歩的意義 をイ K 民

の全史をつらぬく民族的栄光と汚辱 、スの 東 亜 かつまた日本支配層自身の朝鮮・ に おける前哨たらしめることと結びついており、 の、これは、 清国に 一つの段階を画するものであった。 たいする侵略と結び したがってまだ完全に対等の ついていた。 日本

下関講和会議戦争の推移と 営に移った。みごとな挙国一致の体制がつくられ、「討てやこらせや清国 宣戦布告の後、 政府は大本営を広島 配に移し、 天皇は大元帥として、広島 0 を

五日、 平壌で在朝鮮の清国軍主力を破り、 敵愾心 が全国民をとらえた。 海では同月一七日、 戦局 13 日本軍の連戦連勝であった。 黄海海戦で清国艦隊の主力を 陸では 九月 朝

政

府

対

日

戦

の北洋軍

限

0

3

0

て六〇 在を占領とは、 水雷 I 破 開 北 艇 万人 洋艦 四四 時 隻 を 0 隊は降伏 ع が H 占 制 あ 本 領 壌 海 われ 戦 権 0 陸 た。 を完全 軍 同 0 たが、 月第 は 後、 t た。 国 個 に 朝鮮を北 戦場に投ぜられ 0 飾 軍 にぎり、 歩兵(砲兵をふくむ)・騎兵は三〇万人、 団 は Щ 東半 動 上し 員 た第一 兵 島 〇月下 力 (の威海衛をも占領した。)第一軍は国境を越えて清 たのは やく一二万人、 旬 15 日 は 本軍よりは 第二軍 海軍 一が遼東 は軍 むしろ少なかっ それ 国 半島 艦二八 開戦後 領 に に入り、 より に上陸、 新 根拠地 • 編 Ŧi. 制 万 七

条約改正と日清戦争 まわ 海 たら T 重 0 つまり兵力の量 政治 一貫し、 い は K 0 たが、 鋼鉄 民 1: 大衆を戦争 • 社会体 軍閥 は開戦後 0 各艦の 訓 E E 艦 練 0 軍 私兵的 では、 では、 は 制 新旧 もその意志が統一され 10 i 0 隻をふくむ二五隻の軍 動 封 きとどいてい 要素が 建的 将軍たちの地 大小が不整で、 員 陸海軍とも 7 ることでも 性格を反映 強 < た 清 兵士 方的 国 艦隊としてのつりあ してい みごとに成功してい から ず、 割 日 艦 0 本を上 訓 拠 が出動した。 た。 練 が 度 軍 これ は低 一まわ 0 装 はほとんど李鴻章 に反 < 備 2 T その総トン数と砲力は日本海 • 編制 たし、 指揮 い い して日本 ٤ たが 官 0 統一 乱雑 軍隊 は は 性がなか 未 その質 政治的 0 熟 た指揮 組 で 織 あ は 15 子系統の 2 2 たと推定 九五年二月、 強固 ちじ 旅順を 編 た。 た。 制 を奪わ 隊 2 不統 る 千 は 整 統 n 軍 3 を ٢ 然 は清 を上 n 灵 n > ع ٤ 牛っに

官を使節とせよと要求した。その間に日本軍は台湾・澎湖島作戦をすすめた。それは海軍の強すこし拡大した後に講和するのを得策とし、清国が真に講和を欲するならば、李鴻章級の最高 人を全権使節とし、 伊藤首相は、 使節の資格なしとして相手にしなかった。そこで李は九五年一月末 アメリカ人の顧問とともに、広島に送ったが、 伊藤らは戦場の勝利 に二人の をもう 中

和平をもとめて、

天津海関税務司

のドイツ人を講和

0

ための 個

人的

使節として日

本

に送っ

たが、

となり、その李鴻章にしても戦意はとぼしかった。

い主張

によるもので、ここを日本領土として取るつもりであった。

の死者 24 清国 七名にすぎない。このことからも、 H 本 から 一万七〇四一人のうち、赤痢その他の病死者が一万一八九四人で、 わに戦意がほとんどなかったから、台湾占領作戦もふくめてこの戦争における日本 戦闘による死者

まとめるがよいと判断し、 とくにロシアが講和に干渉してくるきっかけとなることを心配した。こうなっては早く講和 たが、二四日、 'のうち戦死者やく三六○○人、負傷者三八○○人、これとくらべたら日清戦争のていどがわかろう。)  $\bar{\pi}$ 年三月一九日、 の一八六八年の内乱における新政府軍の兵力が日清戦争の動員兵力と同じくやく 一二 万人で、 李は日本の戦争熱狂者に狙撃された。 李鴻章が自ら全権使節として下関に到着、 二七日、李が要求していた無条件の休戦に応じた。この外交はみご 激戦らしいものがほとんどなかったことがわかる。 政府は、 この事件が国際問 翌日から講和 談判が開始され 題化 して列国

彼は平壌の陸戦と黄海海戦の後には早くも

29 条約改正と日清戦争

江

诵

習

易

15

関

す

3

条

約

\*

結

33

そ

0

条

約

実

施

ま

で、

清

K

11

H

本

15

最

惠

K

待

遇

を

あ

1:

る

(5)

3

3

0

菌 で C H あ 清 0 त्ति た K 講 0 全 和 権 談 11 判 は 講 和 = 条 n 約 C お 急 t 谏 25 15 附 准 属 展 議 L 定 書 列 15 K 調 1= ED F 涉 L た。 0 す 3 を あ えず、 DU 月 ti

2 最高 軍 事 0 日 統 統 清 0 帥 独 戦 -機 走 が 争 関 暴 あ C 走 11 2 0 あ を t: る 10 開 0 大本 で、 る 戦 3 か 講和 営 な 3 0 講 か 会議 を早 和 2 まで た。 3 15 文官 成 正 0 立 式 全 3 15 0 局 せ 参 伊 面 るこ 加 藤 を L 首 ٤ た 相 0 から が は ね で 15 それ 天皇 き 政 1: 府 \$ 0 から 10 指 政 治 る 導 L し、 軍 を 受け 事 政 治 0 統 た ٤ ٤ 軍 を 事 うこ 保 から 障 統 3 れ

(4)東 半 清 講 K 島 和 から F 0 台 現 条 湾 件 に 欧 お は 州 1 き 各 75 ZX" K 澎 L ٤ 湖 カン 0 列 2 間 島 た。 15 を 結 割 清 h 譲  $\mathbf{K}$ で L 13 (1) 1, る (3)朝 条 戦 鮮 約 費 から を基 完 僧 金 全 ٤ な 礎 独 لح L T L V. た 庫 -K 新 平心で L 銀ぎあ 1 ることを 日 億 清 両 诵 商 承 億 航 認 金 海 [1] 条 約 を (2)٤ 支 日 陸 払 本 路 15 15 交 遼

0 航 既 す る 路 存 \* 0 拡 開 (P9) H 張 市 本 す 開 る ٨ 港 は 場 清 (三) 0 日 II K 0 本 カン 開 人 新 市 0 開 清 たに 港 K 場 内 日 本 C 15 自 人 お 0 由 1+ に 3 1: 各 購 8 買 15 種 0) 品 14 製 ŧ 市 造 た 港 業 11 を 開 15 運 従 送 事 品 す 0 (=:) るこ 倉 B X 本 汽 ٤ n から 0 船 で た 0) め た 8 0 2 税 15 金 揚 0 製

ら圧圧 近された国 免 税 倉 か 入 to など 右 15 で あ げ 輸 日 本 た 入 第 が 8 朝 \_ 百 鮮 項 様 を 0 0 従 朝 取 属 鮮 扱 3 K い をう せ 0 独 ること 立 1+ 承 る 15 認 資 0 E 本 11 は 輸 て、 出 朝 0) 清 自 鮮 K K 曲 は 0 真 い 2 0 独 3 いり 立 干 0 涉 1: L 8 な 0 11

などのため、 とソウルー いうことであった。げんに日本は対清宣戦直後の一八九四年八月二○日、「日韓暫定合同」 同 ルー釜山の両鉄道敷設権 あらゆる便宜を日本軍にあたえることを義務づけた。陸奥外相は、 設権をもぎとり、 両国盟約」を朝鮮に強要している。 後者では、 朝鮮に、 日本軍の作 前者で日本はソウル 戦および食糧 この 「盟約 供給

約をも用 いている。 第二項の領土条項のうち遼東半島の割譲を規定したことについては、 朝鮮 意 したが、 の独立を清国 政府 はさらに進んで、このさい一挙に朝鮮を軍事的に公然と日本に従属 列国 「の干渉を恐れて、 にみとめさせたことの真意は明らかであろう。 その強要はさしひかえた。 これ 条約 らを見れば、 調印六日後に、 させる条 下関条

朝鮮

[を「堅く我が手中に繋留し、

敢えて他顧する所なからしむる一

面

では朝鮮

が

外国と攻守同盟を結ぶことも自由な

独立

E

であることを示し、

他

面

T

挙両得」の策であると

支持しないと明言したので、やむをえず、三国の「勧告」をうけいれ、講和条約を批准した後 してくる。 ただちに改めて遼東を清国に還付し、 フランス、 日本政府は、 ドイツの三国が共同で、「東洋平和のために」遼東は清国にかえせと「勧告」 イギリスを頼ってこの干渉に抵抗しようとしたが、イギリスも その代償として庫平銀三千万両 を受取 0 た 日本を

第三項の償金は、日本がこの戦争でじっさい K はこの過大な償金を支払うために、 に使った戦費総額 D シ ア、 フラン 二億四 ス、 イギリス 七万円余の などに金融 やく

\*

38

迫

K

15

なり、

植

民

地をもつ

帝国となると同

時に、

欧米

帝

K

主義のため

E

中

K

にたい

とくして、 第五 四 項 項 it は 欧 K 朋 米 を するまでも 諸 日 K 本 もこ 0 \* n なく、 植 ま 民 で 地 \$ 的 日 た 市 本 場 から ts 清 カン にしようとするもの 2 E た経 15 た い 済 上の L T 欧 特 権 米 で C 諸 あ あ K る。 る。 ٤ 同 とく 等 0 にその 条 約 L 資 0 本 特 権

され

るよう

E

な

独自に の最 おそらくこ 由をみとめる条 してい で B いうまでも まで 約 出 恵 本 ゆ はほ 資本 国待遇 は にたいして 0 ò 輸 0 結 ٤ 商 資 Ĺ 条項 なく日 果 h 出 品 て、 本 E 項 か 0 輸 25 欧 輸 できな 強 15 出 は、 欧 \* 出 見 より、 しとなら 1 本 列 世界の \* れ 0 要求をもつほど発達 から 諸 **K** 自 ば、 カン 新 2 たに んで、 K 0 由 た ただち 広 日 先進資本主義 たのに 15 0 条項 本は欧 圧 い カン に自 迫 支持をかくとくすることをねらっ ある くとくし 反 3 は 米列 n Ļ 動的 5 はそ た国 日 強 1 たこれ 本 ī 15 が ては 得ら か 資 0 ギ れ 独占資本主 IJ 以 5 本 た 主 め ス い n 5 Ŀ な 欧 など るも 義 1-に、 0 米 清 0 か 特 諸 独 K 0 2 0 権 義 資本輸出 資本 であ K 自 た。 • は への資本輸出の 帝国主義 ٤ 0 なら 要求 は 事 る 欧 実、 が 米 0 たもの これ 要求 h 15 諸 戦後 で、 当 0 ょ K を機 る 段階 時 を強 \$ 道 また、 であろう。 \$ \$ 朝 0 を開 会に 鮮 0 日 に入りつつ 日 めてきた段 で 本 本 は 中 清 資 は 2 なく K T K 清 本 0 cz 15  $\mathbf{K}$ 主 輸 1= 対 流 義 清 あ 出 t-階 を の資 た。 n は 0 カン 講 自 <

圧迫、 領土的 分割 お よび資 からのアジア解放の戦争ということができよう。 本的搾取の大道を開 いてやり、 その甘心をもとめ で

誰

かこれ

を欧米帝

国主義

大拡張され、増税また増税がつづいた。三国干渉のうらみにむくいるため、国民は「臥薪嘗胆大拡張をはない。その上、戦後には連年軍備は害準備金と教育基金に合計二千万円があてられただけであった。その上、戦後には連年軍備は 用金取り立てのような」と会計当局者(高橋是清)が自認した通りの、公債強制と増税でまか 費予算二億五千万円は、 の苦しみにたえよと、政府は国民をむちうったが、帝国日本の「栄光」は、 った。そして戦勝により清国からとった償金三億四五○○万円の七五%以上は戦争のあとしま 本家には巨利をあたえたが、 つと軍備拡張に使われ、二千万円は天皇の財産とされ、 しかも日 薪嘗胆その 国民にうえつけられ、 栄光」 清戦争の「かくかくたる大勝利」は、 を国民の栄光と錯覚させるために、中国人・朝鮮人を蔑視する、支配民族の傲慢 ものであった。一方では、 戦前の経常歳入の二倍以上であったが、それは「まるで徳川時代の 国民は精神的にもだらくさせられた。 国民大衆には苦しみしかもたらさなかった。この戦争の臨 現実生活のこの苦しみをごまかし、 、軍人と高級官僚に勲章と爵位をもたらし、 国民生活に直結した費目としては、 国民大衆には 天皇と軍人 時軍事 まさ 軍

30



部分(一九○一年)

いる。 の一八九三年の四七%が、戦時中は五一%になり、終戦翌年の九六年には六四%へと激増して て統計をみても、たとえば全国の銀行の払込資本にたいする公表された利益率でさえ、開戦前 に台湾総督に 軍御 るほどであった。そのため戦時は第一旅団長であった清廉の将軍乃木希典は、のちのほどであった。そのため戦時は第一旅団長であった清廉の将軍乃木希典は、のちょれた。 なったとき、大倉組が台湾に支店を置くこともきらったという。うわさではなく 用 商 人大倉喜 八郎が、軍糧 の牛肉かんづめに小石をまぜてもうけたと信ぜられ

に発展した。その主要な指標はつぎの表の通りである。 加えて戦後の臥薪嘗胆の民衆収奪により、 あるが(一九〇三年の銀行資本三七、四六九万円、工業会社資本一七、一六九万円)、 その間 の増 この表の会社資本金を業種別にすると、一八丸三年にも一九○三年にも銀行資本金が最 この戦争利得と清国からの巨額の償金、広い領土のかくとく、新しい市場の大拡張、それ 特権大資本家を先頭として、資本主義産業が飛躍 加率で 大で

になった。工業の中でも綿糸紡績業の躍進はとくにめざましかった。零細企業・家内工業の多

工場は五・五倍以上になり、工場総数にたいする原動機使用工場の比率は、一八%から四五% は工業会社資本金がもっとも高い。また全工場の増加率は二・二倍にたりないが、原動機使用

42

清戦争は資本家にぼろもうけをさせた。彼らの戦時のあくどいもうけぶりは、陸

は、

民間

の機械器具・造船業も、

三菱の造船所、

の軽工業を中心として、機械制工業が、

工場総数の七一%、原動機馬力数の四六%、

い生糸生産でも、

九六年

から器械

製糸

の産高が、坐

繰

りのそれをしの

日清戦争後に確立した。一

九○○年の民間

調· 查製

職工数の六七%は繊維工業で

あった。民間工場

## 平主義発達の指標(1八九三−一九○三年)

資

|         | 二八、九五〇万円    | 八、九七一万円     | 輸出貿易金額      |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 五·九六·   | 六五六、七四五トン   | 一一〇、二〇五トン   | 汽船総トン       |
| 11:10,  | 四、四九五マイル    | 二、〇三九マイル    | 鉄道開業マイル数    |
| 三、三八。   | 一、二九〇、〇〇〇聲  | 三八二、〇〇〇鏡    | 一日平均運転紡錘数   |
| 五、五、四、  | 三、七四一工場     | 六七五工場       | 原動力使用工場数    |
| 二・九     | 八、二七四工場     | 三、七四〇工場     | 一〇人以上使用工場総数 |
| 三、八〇人   | 九三、一〇〇万円    | 二四、五〇〇万円    | 払込(出資)資本金額  |
| 三・一三倍   | 八、八九五社      | 二、八四四社      | 会 社 総 数     |
| 一〇年間の増・ | 一九〇三年(明治三六) | 一八九三年(明治二六) |             |

しかしこの部門では、砲兵工廠、海軍工廠をはじ、三井の芝浦製作所、住友の伸銅所など、特権大

資本の会社が一九○○年前後にはじまった。

度にすでに 万 機械 円 の巨資を投じて建設され、 軍 もなお輸 日 T. 本の銑鉄 場 から 入 L てい 九 の五三%、 た。 年 重 代 鋼鉄の 一九〇 工業で画期的 まで民 八三%を生産した。 間 一年に操業を開始し を圧 なの 倒 L は、 T 11 た。 一八九七年、 これを基礎として日 たことであ 工作 機械 や蒸気 官営八幡製鉄 る。 八幡は操 機 関 本 の兵器産 所 \$ 業第 から よ 九二 年

ここで日 独立 7 するとド 0 原鉱石 から 実現 独 0 利権 元する イツが は、 競 日清戦 争と 日 本 争の な E 2 対 たが、 抗して、清国に借款を提供し、大冶の鉱石を独占勝利に乗じて清国から不当に安く買い入れた大冶ださ 九〇三 年 \_\_\_ 月 日 露戦 争の 直 前 15 を独占しようとし 日 本 の鉄鉱石 一は大 冶 の鉄 を用 た。

高め はじめて輸入 款を提 を今後三〇年 たことが、 鮮 増 T した。 業生 供 同地 綿 产 する 糸 輸出 資 0 発展 一本力 をしのぎ、 は 資 間 方への日本 \_ 品 本 日 八九五 では、 力 本 4 の弱さに は から 朝 独占 な 年 以後毎年輸入は 生 鮮 の輸出 かっ 一糸がな もかかか i 2 する契約 . 8 中 1= なお 総 K が、 お第 を半 額 わ の四四 らず、 輸 当 を清国 出 植 時すでに 激減 は輸 1 民 位をしめ、 この帝国 五割は綿糸布で占めた。 地 と結ぶのに i 入 的 輸出は激増 の七分の一 に従 H 本 綿 属 主 は 一義的 極東 成 糸 3 せ • 功した。 L す 綿 利 たこと 15 る。 織 か 権 お な 争 物がそれに い かっ で、 て最 その輸出先は主とし 日本はドイ い 15 主要な輸入品 たが、 輸出 勝利 大 0 0 軍 \$ できた基 九七年 いで、 前 事 ツなみ 力 掲 は機械 表 を 1: 年々 E 礎 独 0 条件 T は であ 見 占 と棉花 清国 比 る L 出 重 通 2 T で を 借 から

易

では き

わゆ た。

から

0

つづき、

経

進

出

が

先

15

あ

0

て、

政治

的

軍

事

的

進

出

から

0

大

か

1: 習

が

先進資 V 7

十主義 貿易

0

移

行

さえも、

軍 本 る

事

財

政 0 15

的 ば 1

配 あ 旗

慮 い

が で

経 あ

済的 る

配

慮 日 済的

が

運

航

は

建

設

は 15 な

E

の

原

料

品

C

2

た。

0

增

大

は

前

表

15

海

0

大

なっ

た。

以

F

0

実 ような生

Ŀ

0

本 産

位 と貿易 あ

K

で

あ 0

0

t= 進 易

日

本

は

金本

位

制

15 日 見

移 清 る通

行 戦

L 争 5

た。

そ 金

n

は 利 躍

+

界

T

躍 貿

を基礎とし、

また

0

償 運

を

L をとも

八

九

t

年、

たことを意味 銀

んした。

産業界は、

この

時

期

に

金

制

に移

利 資

とし 本

て反 義世

対

れまで 人前 本の になっ 事 政

府

は

軍

備

拡

0

0

外

募

集に有利

な

条件

つくるため、 本位

反 る

対 0 日 用 進

を は 本

お 不 が

L

きっ

た。

0 張

段

階 た

15 8

お

いり ても、 債

日

本資

本

ŧ

義

は を

その生成の当初と同

様

軍事

ここに

第一

0

特

から

ある。

奨励 間 法 0 主時 15 造 義期 より、 船 のの 業

Ł

特徴本 海

重 結 I 合 が 業を支配 き わ 8 -する八幡製鉄 強 か 0 た(本書 所や 中卷一 陸海 軍 五七頁を参照)。 工場 0 軍

鉄道敷設 政府 海 綿 か 軍 運 法 3 業でも、 拡 \$ 特 張 15 貿易 别 計 よる鉄道会議 0 画 織布 奨励 0 の 補 発展 金 充 0) 機械工 と保護 ٤ に の議 ī 見合うとい て、 一業化 を が あ 戦 ^ る 時 は たえら うだけ 15 が この は巡 同 れたことによっ 時 会 洋 で 議 は 期 艦 で なく、 15 に改装できる大型汽船 11 は 軍服 参 事的意義はいうまでも 謀本 九六年の航海奨励 て、 4: 産 部 発展 だけ 代 表 心した。 C 0 発 あ の製造 1 2 権 法 また鉄 た。 な と造 から とそ \$

道

2

に優い 本 0 は 越 L 反 た 対 15 当 K 時 旗 15 0 日 貿 本 易 0 から 重 0 要 づ な資 v た。 本 主 本 義 位

で軍事と直結していないのは、製糸だけであった。

会社数は一八九九年の七八社を最多とし、 くする大阪・天満・鐘淵、尼崎など数社が業界を圧した。紡械制大工業の中では比較的に自由競争があった紡績業でも、 業における特権大資本の独占はいうまでもない。この時期にもっとも急速に発達し、 もひきつづき小資本を圧倒し、日本には産業資本の自由競争の段階がなかった。 のように 住友、 軍事目的に結びつけられていたことと関連して第二の特徴が生ずる。すなわち三 安田、 渋沢、 古河など、 翌年から減少しはじめ、 早くから政府と結びついた特権大資本家が、 紡績生産は激増の一 三井その他の政商資本の系列 九〇四年には四三社 途を躍進するが、 鉱山業や重 日本 Ħ にぞ 清後 0) 機

0 安田、鴻池、 行 定された。 預 融業に手をつけていなか 場、 業でも、 金 および主要産業のすべての部門に威力をふるう「財閥」を形成した。 鉱 総額 Щ そして、 の三 鉄道、 九〇一年末の六大都市の組合銀行百七十余行のうち、第一、 住友および正金の八行 分の二は十数の 封建的 海運業を自ら経営しまたはその株式を制し、 ったものも、 高利貸から出発した三井や安田 大銀 行 の預金合計が、全組合銀行預金の五一%をしめ、また に集中し、 自己の銀行をもつようになり、一 他の二千余行の預金合 \$ 銀行その他 菱、 住 計 十五、 友 の金融業のほ 九〇〇年ごろす は三分の一内 のように、

二年には三二社になる(後またふえて一九二二年に六一社になる)。

の娘

間

数の

大工業とぼう大な手工業とが

なっ

ていた。 Ī.

紡績

12

つぐ生産高をもつ製糸業も、

工場制

手工

業

が 績

圧倒的

に多い

たんに少 0 倒

の大工業の発展

大条

並存するばかりでなしに、

綿業の紡績と織布

関

係に た。

典

2

15

見られるように、その両者が不

可分に結合しているところに、第三の特徴が

労働者数でいえば、

一〇人以上使用

の工場労働者数は、

その時期に綿織物の家内工業従

事者

女工

であり、

彼女らは

1:

官営・民営合せて、

日 あ 0

清戦争

後

の 数 業が

支配的

であったが、

その三者の生産高

合計が全工業生産高中に占める比率は、

お一六%ほどしかない。

同年の全工業生産

高

の二一・七%をしめる織

物は、

圧

的

封

少なくとも七 家内工業、

割

をこえていたと推定される。

紡績、

造船、

洋紙製

造 お 大

では、

たし 率

かに

機

械 T ぼ

制

九

工場

制 制 大 税

手工業 T.

が

あ

5

その生産

高

0

工業生産

総

額

1

ける比

きわ

2

機

械

業 本 あ

が

成長することはできな

2

た。 0

大資 間

本 本 T

0

I

業

0

か

たわ は

らに

3

ts

 $\mathbf{K}$ 

民

が

重

15

之

き、

その

税

金

は か 軍

事

自

的

に浪

費

3

生

産

.15 か

え

2

て来ることが

また特 大

資

に富が

集中される

5

一般 か

民

資 n

0 再

蓄

積はさまたげられ、下から

建的

家内

業や工場制

手工業であり、

そしてこのような織物業が紡

資本主義の発展 でも、 八〇万人をこえる。 が家計をたすけるために身売り同然にして工場につれてこられたもので、 また工場労働者 の六割 は紡 績 ・製糸の

にやく三四万人から五三万人ほどに増加するが、

82

うちにまた農村の家に帰る。

つまりこの女子労働者は、

まだ農業から完全に分離してい

数年も

7 あ

また家内工業や工場制

手工業の従業者は、

都市

の下層階級からも出てくるが、

もつね

に下

^

副業を標準とする超低賃金である。そしてこれが重石となって大工業の労働者の賃金 家内 手工業や工場制手工業の従業者の、 労働時 間は無制限といってもよく、 その賃金は内 待遇

間は 山 山)、寄宿 紡績、 などの懲罰制 四~一七時 含制度 ひっぱり、労働者の賃金と労働条件が極端に低いという第四の特徴が生ずる。 (紡績、 度が 間 土木工事などでは、労働者の状態はとくに悲惨であった。製糸工場の労働 にたっし、 ひろくおこなわれ、しばしばリンチさえも加えられた。 製糸)、 飯場制度(土木工事)など労働者を拘禁する制度と、過怠金、、紡績業では昼夜二交代制で深夜も作業した。また納屋制 また納屋制度(鉱 男子職工でも、

ついていた。 以上 の四つの特徴は相 ここに 第五 のもっとも重要な特徴があるが、 互に結びついてお 5 かつ資本主義と半封建的な寄 このてんについては、 生地 後にのべる。 主制とが

その賃金は大工、

左官

などの職人よりも低く、

しばしば人足の賃金にさえ及ばなか

っった。

と農民生活 であ 資本主義の発展とともに、農家戸数の総戸数にたいする比率は、 b から一九〇三年の六四%に減少した。 とくに大都市人口は激増した。 これを裏からい えば非農業 一八九 П 一年の七 0

たがって農産物の需要も増し、 価格は上昇し、 農産物の商品化と商業的農業が促進 された。

主としては農民

業

生

産

力

0

上

昇

は

上層農

民

と地

主

階級

をうる

お した。

L

か

L

農家

0

四

割

は

自

作

小

作

٤

2

のうえ日

清戦争前にくらべて、

戦後は地租と地

方税は四

割も重くなり、

八九六年の酒税増

る深 その を主とする化学肥 耕 0 普 が農業生 品 産力 料 種 0 0 施 改良などが進み、 をしげきした。 用 \$ 普及 した。 すき・くわなどの 満州 少量ながら硫 から輸入の 安も一九〇〇年代に 豆粕が 改良、 魚肥に 中耕除 草器 とっ T は 0 使わ 代り、 発明、 tr は 過燐 4 馬 じめた。 酸 耕 石 15 灰

これらにより、

米の反当収量は、一

八七八~八

共同 应 米の 古代、 -(明治 九七石へと、二〇年間に二九%上昇した。その間に作付面積も一一%ほど増 総収 ~ 正条植などの技術改良もなされた。 後獲高 五)の五 は、二九八一万石から四二四八万石へと、 ヵ年平均の一・一六九石が一八九八~一九○二年(明治三一~三五)の平 四二・五%も増加した。 加 した

地 伝 には 統的 畑 作物 麦 手 りんご・ や野菜 工業は、 には大きな変化が生じた。 や桑が みかんなどの果樹園経営も 外国商 つくら 品あるいは化学製品との れた。 とくに生糸輸出の増大と並 棉花、 は 葉藍、 じま 砂糖、 0 競争にたえられなくて、衰亡した。その た 大麻などの栽培やそれらを原 行する養蚕の発展はめざまし 料と あ ٤ to か

資本主義の発展 統 \$ あ 的 多 手工 数 わ せ て五 業 農 0 民 衰 反 1= 滅 は 未満 で 生活 0 零細 衣料その 0 向 経 上は 営で 他 あり、 なく、 0 生活資料 残り か えっ の半数 \$ 買わ T 農業 ね \$ ば 0 なら 商 町 未 品 82 満 経 \$ 済 0 0 経 化 営面 から 0 S 進 え 積 行 で苦 Ĺ 肥料 か な L 1 8 か \$ 2 n た ので、 さんだ。

伝

びば自 よる国家 家の 飯 の搾取 米分さえも売 が激増したの りは らい、 で、 そ 麦、 れらに必要な金 あ わ、 50

を手に

入

n 0 専売

3

た

め 制

に

小

農 か

貧農 間

は

L

ば

L に

などで飢

えをしのい

だ。

徴

と煙草

その

ほ

接税の

増強

とは むつかし 肥料代、 Щ 「源之助 かっ 0 種籾代をのぞいて、 名 た。 著 -当時 日 本 0 職人の年 下層 社 たとえ労働費を計算外 間所得 会是一八九九年 一二〇円ない 刊に よれ とし し三五 しても、 ば <del>Б</del>. H 反 歩 年 日 耕 やと 0 作 所 得 0 5 人足 小 五 作 0 円 Л を出 所 得

季 あ 労働 料商 節 から る 1: 出 8 者になれ 人、米商人 して娘 カン 〇〇円にくらべて せぎにいき、 すっ は る条件と機会も少なか 紡 らに高利の借金をし、 か 心績、 り土地 製糸、 それらの全収 を失 \$ 織物の 小作人の農業所得 2 ても 女工 入を合せて、 ったので、 な お、 はては土 12 なり、 農村と農業か 0 地を手放さね 小作人として農業に 息子 みじめさが知ら ようやく小作料を納 は土木工 3 11 ば な 事 n ならなか D る n 鉱 L b る。 Ш が 1+ め みつ 2 C に 小 働 11 た。 農 こども き か 1, • 貧 ね か L に義 13 ず、 か 農 Fi \$ 主 は な 務 また工 3 借 地

な

金 主

身

地主制の結合 生 小作または小作 Ŧi. 町以 ように Ŀ 0 して 耕 地 兼 所 自 町 有 未 作、 者が 満 さらに 0 ふふえ、 耕 地 は 所 純 有者 三〇町、 小作人となり、 は Б. ○町以上をもつ大地 1 C ょ その反 に土地 面 を手 15 = 放 ì 町 \$ 以 Ŀ S 自 とく えた。 作

家

の生命をつ

ない

だ。

ひえ、

小

時

0

日

本

資

本

主

義

E

は

不

可

欠

0

\$

0)

で

あ

2

た。

また逆に極

端

な低

賃金と劣悪な労働

条

件

0

た

融 に 資 įί Τ. 出 業 制 九 L 六 15 T 八年、 が 寄 \$ 進 生 迅 き K 地 家資 主 L た。 ٤ 金 2 な で勧 寄 2 生 た。 業 地 銀 主 そ 行 制 L と府 て小 は 県 資 作 農 本 料 I 丰 収 銀 義 入 行 産 を 業 から 株 0 式 設 寸. 資 を • 3 金 債 か n 0 券 る 重 な どに 要 不 動 な あ る 産 追 投 とさ を 加 ľ 担 供 保 給 大 源 地 す 主 から ٤ る 11 ts 長 商 -0 期

地

主

11

そ

0

+:

地

で

富

農

ま

た

は

農

業

資

本

家

T

経

営

を

拡

大

する

0)

で

は

なく、

部

分

0

+

を

•

金 小

た。 業 地

勧

利

資本主義の発展 金 n 1 銀 0 0 から i が る 農 13 11 融 保 て小 農 2 が た。 民 3 \$ 障 n T 業 <del></del> ٤ 3 3 資 農 外 そ 貸 ī 地 度 農 本 民 15 L 主 n n h 1: 民 主 8 出 ま で T から 府 C 義 搾 た 利 0 T 長 県 2 産 取 10 1 1 3 期 す た。 0 C 農 な 業 す < 0 P 低 農 わ 85 る Ŏ 0 0 民 を 利 I. 労働 5 な 機関 を 年 0 銀 0 か 0 資 生. た 零 カン せ 大 行 目 金 活 力 で す 細 3 4 的 П \$ 産 を は L 1+ な 0 資 0 は 供 土 た。 金 か 業 15 金 小 農 台と 給 主と あ を 組 利 農 業 を 源 \$ 心と農 9 合 用 借 民 0 ま L 之 集 ٤ L 法 3 b 0 て低 て寄 融資 な b め 受 から れ 村 しても、 不 て 施 1+ か I 賃 生 動 他 てこ 機 業 2 行 金、 地 た。 産 組 3 面 関 0 労働 主 銀 合 とは れ で 発 n 長 制 行 が は を農 展 力 時 債 信 農 0 \$ ならず、 間 重 0 信 券 用 村 業 は 源 用 P 以 労 Æ 組 0 ٤ 働 15 組 株式 合が 資金 外 ī 合 から ۲ あ 0) 15 えぐ を都 T 可 \$ を買うことに 小 れ 企 \$ 能 農 業 3 小 とさ 都 融 市 15 0 寄 農 市 資 投 銀 生 れ 資 機 吸 じ、 行 n 貧 本 地 関 た い は、 資 と大 主 農 ょ とし Ŀ ŧ 9 た 制 木 か げ は 家 5 地 T る 11 中 面 主 農 役 0 供 0 央 高 C 村 < 高 給 が 割 利 は 低 0

> 3 を C \$

4

利

女工や青年労働者の自立がさまたげられ、彼らを家父長制につなぎとめ、彼らの送金

制にとっても不可欠であった。 って、農民は小作料を納めることができたので、都市産業の低賃金と劣悪な労働条件は、 資本主義と地主制とは、こうしてその最悪の面で相互に利用しあい、堅く結合して発展 したた。 地主

その結合は「資産家」のあり方にも反映される。一九〇一年の『時事新報』に、日本全国の五 八名(二〇%)の肩書は、「農業」、「林業」、「大地主」である。 ○万円以上をもつ資産家とその氏名職業がのせられているのによれば、 旧大名華族の六三名(一四%)や、 総数四四一名のうち八

家である。 資本家を兼ねるものである。一身に超大地主と超大資本家とを兼ねた超大資産家、 天皇はまさに臣民の資産家たちの理念的な典型であり代表であった。 それが天皇

たいてい大地主を兼ねているから、これら資産家の大半は、大地主で

「金貸」「酒造業」も、

ばくぜんたる貧民問題とされたものが、今や労働問題、小作問題として、階級的性 資本主義の発展は、必然的に労働運動、農民運動などをうみ出す。 が 明確に されてきた。 日清戦

争前

三〇〇人で、それ 労働組合結成の宣伝をはじめ、 までの最高を示した。この年、城常太郎と高野房太郎は「職工義勇会」をつ 片山潜は高野らとともに「労働組合期成会」をつくり、

七年の凶作と恐慌のさいには、警察統計によっても、ストライキは三二件、その参加者六

機関誌 の必要を痛感させた。 いで「日鉄矯正会」という組合をつくった。 の要求でストライキを断行し、東京から青森まで全線の列車をとめて、 を組織していた。また一八九八年二月、 九○○年はじめには四二支部と五四○○人の組合員をもち、 日鉄 成会の努力により、東京とその附近の鉄工の組合その他の労働組合ができた。 ストライキは、 『労働世界』を発行した。 彼は「 伊藤博文直系の官僚で当時の農 高野も片山 日本鉄道の機関方四百余名は、 6 ともにアメリカで苦学してきたもの 商務大臣金子堅太郎をして、「社会政策」 当時の大工業の熟練 全要求をかちとり、 首切り反対、 鉄工 工の大部

で

組 あ

待遇改善

30 資本主義の発展 が団 萌芽のうちに官僚の家父長的支配下にとりこもうとするものであるが、すこしく先見の明のあ より社会の尊敬をかちとる――および共済活動を主眼としていた。今日の労働組合からみれ 矯正会その他の組 る官僚には、 『工だけのためではない、職工諸君団結せよ」と、労働者に演説している。それは労働運動 |結し、社会的地位と生活の向上をかちとろうと自覚しはじめたことの、歴史的意義は大き が果して組合かといいたくなろうが、 労働者階級の勢力は無視できないまでに成長してきた。もっとも鉄工組合や日鉄 合も、みな労資協調主義で、「風俗改良」 職工の団体を堅くするのは一 労働者は半ば賤民視されていたこの時期 国の基礎を固くするので、 労働者の修養、品性 0 けっ 向上

つことを宣言するなど、 B 鉄橋 IF. 会は、 九〇 一年三月の大会で、 階 一級的 自覚を示したが、この 労資! 協調 から一 年 <u>.</u> 歩ぬけ出して、 月 明治天皇 社 が 東北 会主 地 の立. 方 E

したという事件をもって、 乗った列 車が、 発駅と次の駅との連絡不十分のため途中で急停車して、 組合の陰謀であるかのようにでっちあげられ、 警察に 天皇が より 組 U 合 つ を くり

して組合の 業妨害罪に 散させられ 魅力がうすれたことと相まって、 当る罪 た。 なおこの前一九〇〇年三月、 がいい っそうきびしくされ、 九〇 組合活動はきわめて困難に 治安警察法がつくられ、 -年末には、 鉄工組合なども その中で刑法の なり、 共済資 有名無実とな 金が 農業 不足 I

前 地 後 収 用 15 各 反対、 地 れ と小 で 用 お 0 こっ 水路 作 蜂 争 起 てい 議 費 をはじめ、 用 と結 る。 の負担軽 CK 国家による入会山収奪に反対す、担軽減そのほかさまざまのきっ ついて農民 信越、 北陸、 一揆となり、 関東、 東北 また堤防 地 する明 方の田 カン けで、 I. 事や 舎町 治初年か 鉄道 や村 農村 らの一 の暴動 敷 に 設 お などの こった。 貫し が 一九〇 た農 ため

民

0

闘

争

\$

カン

っぱつ

になっ

た。

一八九七年に

は米騒

動

が

長野

県

飯

田

地

方の

K 家権 民が、 力 古河財閥 権 資 家に 経 営の たいする全農 足尾 銅山鉱毒の防止、 民 の闘 争として一 被害民救済を要求 世をゆ り動 i か た大闘 L た \$ 争がある。 0) 渡良瀬 川

民闘

争

は

八九

九年

国有林

野下げ戻

し法」

をか

ちと

っった。

行

また一九〇二年、岡

!山県で、「備作平民会」という、被差別部落民が自主的

に団団

結

相と

30 資本主義の発展

兵にざんこくに鎮圧された。幸徳秋水や木下尚江らの社会主義者をはじめ民主主義者、ら一九○○年にかけて、四回も政府に救済を訴えるために大挙上京して、その度に警官 先頭 義者は農民を支持したが、 しなかった。 には、 自 由 民権運動の闘 政府は農民のために財閥古河のもうけをへらすようなことは、つい 一士でもあった代議士田 中正造が立っていた。 その度に警官隊と 彼らは一八九 七年 人道主 か

その たのと同様に、 作料の軽減、耕作権の保障をめぐる、地主と小作の隠然公然の対立は、どこでも見られ このような国家や資本家にたいする、 時 中 か 期 が ら「小作人組合」もぼつぼつ生まれた。 \*峠で、 地主・小作の協力という思想を基礎にして、 二〇世紀になると、 農村内の地主と小作人の対立が、 上層農民ときには地主もふくめた全農村民の闘 それは当時の労働組合が労資協調主義であ 小作条件の維持・改善をめざして 農民運動 0 中 核となる。 争は、 1:0

社会民主党 修養と勤倹貯蓄、 やがて同様の団体は奈良県、 八年片山潜、 社会運動 の発生と発展を基盤として、社会主 風俗改良などにより差別 安部磯雄らにより、 広島県その他各地にできた。 社会主義の可否を研究するための | 賤視からの解放をかちとろうとする団 義の 思想と運動 が芽ば えた。一八九 「社会主義研 体が

究会」がつくられ、 幸徳秋水らも入会、 一年あまり後の一九〇〇年一月には、 社会主義運

人道主 めざす「社会主義協会」に発展した。この社会主義者は、 義か ら出たものと、幸徳のように自由民権論の急進 片山、 派から出たものとがあるが、 安部らのようにキリ ス 思想的 ٢ 教的

その には当初は人道主義やマルクス主義や社会政策的改良主義や民主主義が雑然と同居してお 社会主義者は、 中から幸徳や片山がしだい 社会主義運動の推進のみでなく、 にマルクス主義に進んだ。 普通選挙運動をはじめ民主主義運動 の にな

手・主力ともなっ 国主義と最後まで対決しえたことである。幸徳の師中江兆民ほどの偉大な民主主義者で たが、このてんでもっとも重要なことは、 彼らが 日本 では ľ めて軍 K

また部分的に同調したてんがある。 日清戦争後には、 帝国主義軍国主義一般を批判しながらも自国 幸徳自身も一八九九年の論説では、 日 本 のそれ 欧米列強の には、 中国 時的 分 割競

威的 争に日本 しく展開 一月、 飴細 工的 新聞 が した名著 おく 帝 『万朝報』 国主義」 れないよう政 『廿世紀之怪物 帝国主義』を出した。 を明らかにし、 紙上で、日本ではじめて系統的に帝国主義の本質と日本の「軍人的空 府をはげましているが、 痛烈に弾劾した。 彼は社会主義に飛躍し 翌年春には、 その説をいっそうくわ た後 の一九〇 〇年

民問 .題・土地問題もまた、「神代復古」などの幻想ではなく階級的にとらえられた。 者と農民の提携による社会主義 西川 光

次郎と幸徳秋水は、 地主制の全廃、 土地国有または公有、 労働

0 + 実 から 地 行 を 0 て一九〇一年 均 4 分 が 農 せよと主 民 を 五月、 根 張 本 的 L 安部、 に救う た 幸徳、 説 き、 片 社会主 Щ 西 川 義 者 木 以 下 外 尚 15 江、 \$ 河 安 岡 Ŀ 清 雄 3 吉 は、 P 宮 社 崎 民

藏

は

廃止、 社会民 護 廃、 を結 まず普 法 領 P 階 成 主党は 選をか 治安警 宣言はそれ 制 級 L 定、 0) 廃 これ 少年 察 社 くとくし 止 法 以前 土地 会主 婦 0 12 は、 人の 廃 てあ と資本 一義と民 にいくつ 止 夜 砲兵工廠や日 業廃 軍 くまでも議会主 く主主義 備 0 止 縮 X の新聞 などをか 有 小 などを「 0 実現」 本 普選実施 鉄道大宮工場の熟練工など先進的 にのせられて 一義をとるとした。 カン 理想」 げ をめざし、 た。 労 働組 とし、 ま おり、 たその 合法 人類の平等、 実際運動 大きな反響をよ この党は即 宣 の制定と団 言 0 世 15 細 日結 界平 は、 結 領 労働 権 暴力革 h 社 0 和 とし 保障、 だ。 を 0 者 ため 禁 \$ て、 会 命 止 180 民 貴 加 15 小 0 主 n 反 作 族 軍 t= 院 党 備 対 全 0

なく 洋 す され うより n K か ただけで 3 左 0 0 0 8 運 3 批 た 急進 動 0 判 あ 社 勢 な \$ 5 力 民 ぜ 理論もまだほ 一会党」 と結 主 ならこ 主 農民 義 25 者 0) P 0 には全然影響 、労働 い 0 社 T 小 会 カン h 集団 の芽ば 運 主 5 動 た 義 から カン C は あっ .5 雑 が え おこることを予想 多な なか にす たが、 ま 思想 ぎず、 2 1: 支配 た。 2 0 労働者 階 混 n しかしその支配階 だけ 級 合 し不 は で 階級と ず 10 あ 専 5 安になっ 2 7 制 の結合 天皇 社会 前 カン てい 5 制 民 級 もそ と軍 主 1= たが、 H 党 あ 玉 は た 0 本 主 社 え 第 に 義 会 1: 15 主 脅 歩 まどん P た から 義 威 から 政 3

小さな勢力にせよ、 資本主義が発達し、資本家・地主階級の経済的勢力が増大すれば、その政治勢 それが現実となってあらわれたのだから、 彼らはますます脅威を感じた。

心に反政府諸派議員を集めて結成 にさいし、 力もおそかれ早かれ増大する。 三菱の岩崎弥之助は、大隈重信の進歩党 ――と松方とを提携させ、 たとえば一八九六年九月第二次松方内閣の成立 内閣を背後からあやつった。この ――この年三月改進党を中

合は、「金権政治」の非難をうみ出した。 内閣の後に、 「経済懇談会」を開き、協力を要請せねばならなかった。政界の首脳と大資本家のこうした結 九八年一月第三次伊藤内閣ができたが、その直後に内閣は、 財界の巨頭二二名と

強い支持勢力なしにはやっていけなかった。 政党と議会の官僚政府への圧力の増大としてあらわれる。日清戦争後は、 階級の政治勢力は、 特権大資本家は、官僚政府とも政党幹部とも直接に取引きするが、一般の資本家階級と地主 制度的には政党と議会を通じて表現される。それゆえ彼らの勢力増大 どの内閣も衆議院に は

の地租増徴をしようとしたが、どたん場で自由党にそむかれて失敗した(六月)。 第三次伊藤内閣は九八年春、 自由党を買収してこれを「傭兵」とし、 軍備拡張の財源として 伊藤はこの体

受けて、「親兵」政党をつくろうとしたが、三菱系の大資本家に反対され、また山県枢密院議 験から「傭兵は頼むに足らず親兵に非ざれば不可なり」と痛感し、三井系の大資本家の援助

すいせんした。そのけっか六月、大隈首相・板垣 党と進歩党 長らの妨 にふ 間ではこれ 害も強 けってお が地 租 を日本最初 いかったので、失敗した。そこで伊藤は内閣を投げ出し、 り、世間 |増徴反対で合同してつくった憲政党の首領大隈 では新内閣を政党内閣などというが、 の政党内閣として歓迎したが、 内相の憲政党内閣ができた。 前内閣 の板垣 からこの内閣 後継首相として、自由 かを選ぶよう、天皇に に、 天皇

の

系と旧進歩党系の派閥争いを利用し、 たまたま隈板内閣の文相尾崎行雄が、金権政治非難の演説で、万一かぎり、これはせいぜい政党を基礎とした「半身不随の内閣」だと、 ح こなわれると仮定すれば、 でいやいや留任した陸相桂太郎は、山県のかげの指揮のもとに、内閣成立の日からこれ って尾崎が n 早部大臣武官制 B僚独裁の強化し 由党系の憲政党と旧進歩党系の憲政本党とに分裂し、内閣はわずか四ヵ月で倒れ により山県内閣は懸案の地租増徴を実現した。これまで強く増租に反対してきた地主議員 共和 ع 政治を宣伝したかのように中傷して倒閣の材料とし、また憲政党内の旧自由 大 会の支持がなければ重要政策をおこなう予算案を通せないので、憲政党 そのあとに第二次山県内閣ができた。 \* 的に買収 三井、 三菱は大統領になるだろうといった。山県一 両派の分裂工作を進めた。それが功を奏して、 板垣ら党幹部と「邦家の為に肝胆相照らす」と声 金権政治非難の演説で、万一にも日本に共和政治 山県は政党を極度に 軍部大臣を政党からとれない あざわらってい きらったが、 派は、 憲政党 た。 これをも 明 が 党 お

から このとき増租 に賛成した裏には、 議員の歳費を八百円から一躍二千円に上げるという大ふ

式の配当率五分をこえる分が、 るま 第二次山県内閣が宮内省からひき出した金は総計九八万円の巨額で、 Ш 県 があ のこうした議会と政党操縦 機密政治資金とされ、 の費用 は 天皇から出 伊藤 ていた。 や山県によって使われたが、 天皇 山県はこの金を政党と議 0 \$ っ H 本 郵 小船会社 とくに

明治三四年一二月六日、 枢密院議長西園寺公望が政友会幹事長原敬にうちあけた話(原敬日記)。

じぶんのふところにもいれていた。

会の操縦に使ったのみでなく、

政党勢 由任用 を決定的 陸軍参謀本部 制度上 官に限ることにした。軍部大臣 Ш 県 。謀本部・海軍軍令部の帷幄上奏権と相まって、軍部を政府と議会の外に独立させる体には予後備役でもよいことになっていた。それがいま制度上にも現役に限られたことは、 力から官僚独裁を守る体制を強化し、 制 は憲政党を利用できるだけ利用したあとは見捨てた。そして九九年三月、 に強 の廃止、 80 1: 文官分限令・文官懲戒令の改定、一九〇〇年四月、枢密院 ・次官は、 これまでも事実上は現役将官からとられてい また同じ四月には、 陸海軍 大臣 と次官は の権限拡大など、 勅任 たことは、 文官 現役の将 たが、 1の自

資本家の同盟天皇制と地主と 政府と政党は、 のうちに刈りとるてんでは、完全に一致していた。すなわち一九〇〇年三月、 局部的な利害では対立したが、 労働者・農民の擡頭をふた

株

県と伊藤

政党にたい

する態

度 は、 これは

典型であった。

るが、 制

それ

は両 0

人の性格と政治技術の相違であって、どちらも政党を操縦し利用しながら、

排除とだきこみという大きなちがい

が あ

るように見

しかも伊藤はもとより山県といえども、

天皇制をまもった。

として、政党内閣の主張を頭から否認した。往年の革命的自由党のことは問題外としても、 金は例によって天皇から出た。 をつづけ、一九〇〇年八月、憲政党をだきこんで立憲政友会を組織するのに成功した。その資 された。集会政社法から治警法への推移は、 られて、治警法第一七条となり、 法第二六九条、二七○条のフランス刑法直訳の農業工業妨害罪は、 Ш しいものでなくなり、その主敵が労働者・農民になったことを示していた。 議会以来の立憲自 Ш これにより集会及政社法の政党連合と支部設置 県が政党をきらったのにたい 教員、婦人、青年のいっさいの政治的権 閣と議会 1由党 何の討論 の反官僚の伝統さえ、 もなしに 伊藤は政友会の創立宣言で、閣臣の任免は一に天皇大権 はじまったばかりの労働運動・小作人運動は手も足も出なく して、 従来の「 伊藤は政党をだきこみ、天皇制の「親兵」 天皇制にとっては議会政党の活動 ここに完全に死滅した。政党と天皇制 利剝奪 集会及政 の禁止は解かれたが、大衆運 の規定などはそのまま治警法 社 に代る 日本の現実に合うよう改め 「治安警察 動 化す もは に残り、 取 の野 締

、る努力

や恐ろ

による

規定

刑

定

政党を無視しまたはこれと全面

処するための、新しい政治体制づくりでもあった。この年はまた中国の義和団の反帝民族闘争治構造の新しい時期のはじまりを示すものであるとともに、国際帝国主義の東亜分割競争に対 鎮圧に日本が積極的に参加したことによっても、特徴づけられる。 役武官制、政友会の創立、同じ一九〇〇年におこったこの三つの事件は、日本の階級関係と 大衆と対決し、 国際的には列強帝国主義の東亜分割競争に突進した。治安警察法、軍部大臣現

に向上し、官僚、地主、資本家が同盟して、国内では農民および労働者を中心とする勤労国民 こうして官僚政府と政党の対立と妥協のくり返しの中で、資本家階級の政治的地位がじょじょ

?に対立するわけにはいかなかった。 致党のがわからいえば、官僚専制に対決する姿勢はすっ

幸德秋水迷

醒

祉

害

国主義』初版の表紙幸徳秋水著『廿世紀

の蛮行と日露対立朝鮮における日本

り再戦の機来るべ し。その時に取りてもよろしかるべし」と(『明治聖上と臣高行』)。 「冗談半分に」いい聞かせた。「半島を取ることは急速にも及ぶまじ。 の戦争にて地理人情も相わかり居れば、遠からず朝鮮よりか又は何所かよ 三国干渉で遼東半島を清国に返還させられたとき、 明治天皇は伊藤博文に 帝王の「冗

談」とはこんなものだろうか。これは十年を待たずして事実となる。

り支配階級をも、ひきつけることはできなかった。 朝鮮にたいする覇権を争って、日本は清国に勝利した。しかし日本は、朝鮮の民衆はもとよ

は在任一年たらずでさじを投げて帰国した。 信や鉄道や港湾を日本の独占的利用に供することであったから、朝鮮政府の抵抗は強く、井上 改革」の資金として、三百万円の借款受入れを朝鮮に強要した。その「改革」とは、 派の内閣をつぶし、朴泳孝らのかいらいを内閣にわりこませたことである。また井上は「朝鮮ほんの三ヵ月前に、事大党を追放して政権につけたばかりの大院君の実権を奪い、朝鮮の改革 略主義が見えすいて外国にていさいがわるいからであった。井上公使がまず第一にしたことは、 して、「朝鮮改革」に乗りこんだ。というのも、いくぶんかは「改革」の実績がなくては、侵 これより先日清開戦三ヵ月後の九四年一〇月、 内務大臣井上馨が自ら進んで公使に格下がり 朝鮮の

K 0

同

当 四 朝 が

ることに

L から奪っ

た。

この

朝

鮮

0

愛国

勢力 また朝

13

D

シ

7

15

i

る

政

Ŧ

涉

i

\$ は 0 から

強

年 鮮

E 1= に 15

朝 置 追 は 完全

鮮

た 信敷設

利権 後、

を回復し、 権などを承認

鮮 日

内

政と 方は

財 京

政

0

援 釜

助 両

15

H <

F to

数 3

兵 0)

> を 7

くことや電

シ は政治的

わ

い

やった。ついで五月と九月に、

H

本は

シ

アと協定し、

口

r

H 本と

本 0

0 口

仁

京

鉄 シ

道

敷

設

定

をむすび、

たの 共 他 0 П 鮮 を配

で で

D

シ

政

権

免し、その首

相

3

捕し殺した。

15 を逮

П

シ

7

0

影響下に

お

か

れ

た

٤

1,

うよりも日

本

から

朝

鮮支配

層

を

わ

3

朝

王と 土 つけられよう。「親日」貴族でさえも、 害したうえに死 に 世 〇月七 王の世 ひろがっ 界中の 日 た。 子をロシア公使館につれこみ、 どこの た。それを背景に、独立派の貴族はロシア公使ウェーベルと結んで、 守備 体を侮 すると井 K の侵略外交にもないこんな暴虐をおこなって、どうして朝 隊 .辱した。その一方、またも大院君を執政とするかいらい 警察お ŀ. の後 よび 任 公使三 民間 日本を恐れた。日本かいらい政権反対 浦 人を王宮に乱 梧 館内で新内閣をつくり、 楼 は、 ソウルの 入させ 日 た。 本守 彼ら 詔勅を発して日本 備 は 隊 長と共 閔妃 の闘 内閣 鮮 謀 をその寝室 して、 0 争が 九六年二月、 民 をつくっ か 心をひ 朝 九五 1, 鮮 で殺

涉

H

本

から

屈

服

し

たのを見て、

九

Fi.

年

六

月、

閔妃一

派

は

7 1

デ

3

1

を

お

٦

朴

冰

年

両国とも 7 \$ 朝 日 鮮の 本とあるで 内 政には直接干渉しないこと、 いど妥協する のを得策とし Ŧ 渉のさいは 7 九八年四 游内 相 万. 月、 諒解 新 L をとげ H

への経済進出をロシアはさまたげないこととした。

できず、日露戦争の危機がせまり、緊急の軍事的必要にせまられて、莫大な政府補助金を出して着工し、ようやく一 日本はこの権利を回復したが、資金がなくて着工はおくれ、京仁線だけは一九〇一年に開通させたが、その十倍以上 も長い京釜線は、 権は、九六年三月アメリカ人に改めてあたえられ、京釜鉄道はフランス人にあたえる交渉が進んでいた。日露協定で この両鉄道敷設権は、九四年に日本が朝鮮からもぎとっていたが、着工がおくれたために権利が消滅し、京仁鉄道 地形的に難工事でもあって、三井、三菱、安田、渋沢など特権大資本家の総力をあげてもなお着工

お りから先進資本主義列強は、独占資本主義の段階に到達し、地球のいたる所で、

九○四年一○月(すでに日露開戦後)、全線を閉通させた。両鉄道とも参謀本部の強い要求により強行敷設された。

突入させるきっかけとなった。対日三国干渉はその第一歩であった。 中国の辺境を思い思いに切り取る段階から、中国本部の分割と鉄道・鉱山などの利権を奪い 金をとり、 分割競争 四中国 シアは傍若無人に満州を南下した。 中国を金融的に従属させる、 K • 朝鮮に集中しつつあった。日本が清国から離島台湾を奪ったばかりでなく、 中国中央部の遼東までも取ろうとしたことは、列強の中国分割競争を、それまでの、 商品のみならず資本の輸出、 にはげしく争う近代帝国主義の段階に入りつつあった。そしてその帝国主義競争 侵略の新しい段階、まさに独占資本主義に固有の帝国主義に 九六年、 植民地、勢力範囲、 一方では朝鮮支配について日本と協定しなが 利権の列強間での再分割のため 莫大な償

他方では日・英を敵とする露清密約を結び、東清鉄道敷設権をとり、九八年にはかつて「極

頭 鉄 清 朝 は 7 抽 東 お 7 1 とす 対 色芒 山 九 < が 鉄 F. × 0) 0 B 口 朝鮮 本 を 1 n 独 和 道 Ψ. 本 シ ン ス IJ 省 る 8 8 7 年 t -15 立 借 を 和 中 ~ カ 中国 軍人 4 X 7 1 は 権 0 カレ 直 を 大 0 る 満 月 た 15 0 X 接 宜 > P 連 勢 1 形 E 獭 鉄 IJ 言 ŧ 8 • 44 0 賃 官 力 1 勢を 独 K つづ 争 九 道 で 前 力 す 占 る 中 金とを基礎 章 僚 本 יי 務 帝 八 延 ٤ • < 鉱 ٤ 傍 長 ٤ 長 で 0 0 に K 11 年 0 要求 2 ば 観 対 官 主 中 Ш す 理 0 フ ス 九 争 た 抗 義 ~ る 由 1 L ^ K 1 . 九 1 1 1 7 利 い T 海 南 0 す IJ 0 ^ 年 3 権 関 日 とし、 あ \$ は る 0 対 0 ン 満 \_\_\_ " 月)、 \$ 15 3 ٤ 11 中 野 ピン に 州 本 \_ 0 門 ば 領 な 望 戦 利 鉄 に 日 0  $\mathbf{K}$ ぼう大 か 人 寄 本 で、 戸 政 争 権 道 放 カン 土をうることは、 を燃やし、 たちまち民族 の民 4: 0 から ? 開 策 を を 敷 棄 突入 放 たさせ 地 事前 ī 清 設 でなく、 た。 は、 な家 族 主 か K 権 したた た遼 制 すでに 機会均等」 後から来た者も 運 1+ を か にイギ 內 1 強 動 3 九八年粤漢鉄 帝 結 資 7 奪 東 I 運 を 奪 ・リス 業 本 1 0 0 半 U 1; L 動の 潦 主 ~ 援 植 島 0 0 た。 . と協 I. 要 き、 東 義 た 重 助 民 ま 0 要求宣言となっ 場 求 再 的 朝 た 旅 地 1 事 制 分 鮮 議 均 道 特 重 で 奪 L ギ 順 フ 的 \$ 等 手 6. 取 割 を して 敷設 な 1 定 IJ • 鎮 大 税 競 8 15 I. あ を から 1) 地 ス 圧 あっ 5 決 業群 ぐる 権 金 争 仲 域 \$ 連 0 " に 意 間 Ł た 0 をとっ F. 0 7 地 転 高 不 た。 入 い ン ラ X 0 ---た。 場 C Ŀ シ 1 を 割 率 T りさせよと ン 0 に 面 T た。 た。 1, 奪 譲 租 11 1 7. 2 作 1 た 1= ٤ を 借 いい \$ n そし 約 少 料 明 13 0) 7 ٤ F. 権 は 数 治 争 5 か 1 束 な か 1 具 な 0 極 天 い T IJ 3 " 3 皇 体 2 特 媏 3 出 フ " せ U 的 0 な 大 足 た。 権 な を 1 K. ほ 3 冶 15 IJ 東 0 ン

家と国 家資 本 の大企業を発展 させてきた日 本資 本 主義 つ のもとでは、 た。 大 衆 0 商 品 購 買 力 13 常

カン の B 地主 で、 制 X 下 内 の零 市場は相 細 農業経営は、 対的につねにきわめてせまか 水利、 土地 改良、 機械採 用 など農 業生 産 力 0 基

ることができず、

生産力の増強は、

労働集約度の強化による単位面積当り

0

収

穫

量

0

増

加

頼

強

北 になる。一八八九年、 改良が進まないから、 ことができず、 たが、 地方は幕末期のような大ききんになった。生産人口の七割が農民で、非農業人口も それには限度 一九〇 一九〇〇年、一九〇二年はいずれも大凶作で、 洪水、かんばつ、冷害などの気象異変にたえる力が弱く、 三年から米の輸入高は毎年国産高 が あり、 日本農業は資本主義の発達とともに激増する食糧 の一割をこえた。 ことに一九〇二年は、 また水利事業 しばしば 需要 多か に や土 応 ずる n X 東 地

カン

れ農民

とつながってい

る当時

0

日本では、

凶作の

年 は国

内

市

場

は急

E

縮

小 する。

少

作

したが 織 る欧米諸 物以外 たがって、恐慌あるいはそれに近い不況がひんぴんとおこる。 一九○○~ って海外市場の要求は切実強烈 に日本の 玉 と綿 糸 ○一年とつづけざまに恐慌 機械制 . 綿 織 物 工業の製品 雑貨 などの 輸出市場とは となる。 輸出 から 先 その最大の お こり、 で あ なりえず、 る 清 一九〇三 玉 市場とし • 現在 朝鮮 年 て生糸 お が 8 H 清戦 T 深 あ つ 刻 将来 たが な不 後では、一 絹 織 0 況 日本 欧米 物 12 お 0) 八九 は の資本主 5 生 い 出 った。 糸 ī

大工業の市場として期待できるのは、

清国

および朝鮮

であっ

和 団 0

闘

争

は

直接

に

は欧米

国に向けられていたので、

日本がこの

鎮

圧

15

参加

す

る理

曲

はなかったが、

か

ねて中国分割

15 諸

おくれをとるまいとしていた日本の為政者は、

して帝国主義連合軍に参加した。当時イギリスは南アフリカ強奪の戦争(ブーア戦争)で、アメ

进

した。

D シ

ア

義連合軍を組織し

て義 イギリス、

和団を鎮圧しようとし、

日本にも出兵をもとめた。

フランス、

۴

1

Ÿ,

7

×

IJ カ、

1

タリ

ア、

オ

1

ス

۲

ij

ァ

んは帝

K

X

もとよ を包

争が、

政者も資本家も、 ろう。一八九七 兵と日英同盟 義和団鎮圧出 るのであった。それはときには焦燥とさえなる。 まして列強帝国主義が勢力範囲と利権 二〇〇貫にたいし、 のべた朝鮮 して資本力の貧弱な日本は、政治的軍事的進出によって資本の弱さをこれまでも補ってきたが、 の金と米、 年、 年ごとに激化する列強の中国侵略にたいして、 全中国に発展したのである。 欧米列強におくれをとるまいとする衝動に、 九〇〇年に爆発した。 朝鮮 金本位制実施にさいし、「将来 満 州の からは五○○~七○○貫の「輸入」をあてこんでいたほどであ 大豆、 豆粕、 の独占をめざして東亜に殺到して来たいまや、 Щ 東省に 大冶の鉄鉱などの意義を考えただけでも明ら 華北の民衆はついに北京の各国公使館地 閔妃 おこった義 の金準備供給の見込」として、 処虐殺は、 和 団 その典型的な表現であっ 中国民 いっそうはげしくかりたてられ 0 反帝闘 衆の大規模な反帝闘 争が、 華北 E 13 日本の為 内産金高

地

方は

原

料

• 食糧

や金の

供

給

地

としても絶大

0

意義をもった。

このことは、

に

か

る。

これを好機

1 IJ ッ カ は 出 7 兵 1 it IJ ひまどり、 ッ r. ン の 民 結 局 運 動 日 鎮 本が一万二千人を出 E. で、 い ずれ も極 東 に大陸軍を送る余力は 連合国 軍三万二千人の主力となっ なく、 シ アとド

合 K 軍 は 八 月 北京を占領し、 巨額の償金と北京に軍隊を駐 屯させる権利をとっ

兵の口実をつくるため、 させた(八月二四日)。ついで台湾から一個旅団を派遣しようとして、その先遣部隊二個中隊は、 ねて厦門港で待機していた軍艦「和泉」から、 さい列 くるため、厦門の本願寺布教所に放火し、強の注意が華北に集中しているすきに、日 時を移さず「居留民保護」 日本は独自に福建の占領をくわだて、 これを「暴徒に焼かれた」となし、 の名で陸戦隊を上

山県内閣 一八日廈門港外に着いた。しかしその間に英国から東京政府へ強硬な抗議が来たの )は計画を中止せざるをえなかった。 で 政府

和 4 鎮 圧 のための出兵と福建占領計画の失敗は、 日本 の支配層に自信と教訓 り、 をあ たえ

太郎 中国 国主 自信とい や台湾総督児玉源太郎大将ら軍の首脳は、 義 あ 0 る。 極 部を割き取る力はなく、 うのは、 伊藤 東の憲 東亜 博文や井上馨らには、 兵」としての地位を得たということであ に おいて臨機に直ちに大軍を出 必ず列強間の対立に乗じ、 そのことは前 台湾から行動を起せば、 からわかってい せるの その一方と結ばねばなら る。 は日本の 教訓とは、 たが、 みであ 対岸 Ш の福建省 日本 県 首 は 日本 まだ p 82 は とい 陸 独 列 遠く 相 力

0

欧米の本国から干渉軍が来る以前に占領できると、

政治的条件をぬきにして、

かんたんに考え

0 15 80

あ 加

た。

この直後

の一九〇二年七月、ロシアは朝鮮の竜巖浦の租借同盟国援助のために参戦することを定めた。これ

シ

アの挑発はろこつであった。

満州でも、

口

日 0 K

本に抗議されてひっこめたものの、

T それでは た。 欧 州 後は 0 どの国 彼らも しと結ぶ 欧 州 かっ の 伊藤、 国」と同 井上らは日露協商を主張した。 盟 する必要を 痛 感 L 日本の最大の敵手

お と戦う した役割を評価 よび 本 一務省 7 0 加 地 だけ 位 日本に接近した。 の主流 藤 高 を守 0 ることは、 日英同盟 明(第四次伊藤 は 済 したイギリスは、 的 点は、 英国と同盟してロシアに対抗しようとした。 満 軍事的実力がないから、 朝鮮 州 清 に経済的に進出しようというのである。 かくて桂内閣のとき一九〇二年一月三〇日、日英同盟が結ば 内閣の外相)、小村寿太郎(第四次伊藤内閣のつぎの第一次桂 . • 韓両 満州 国 その対露抗争に日本を利用しようとする伝統的政策 0 事態 (朝鮮は一八九七年国号を韓国と改めていた)におい を 見すれば しばらくロシアと妥協することで、 明らか である。 一方、 これに対して山 しか 義和 し日 团 鎮圧 本 朝鮮 て他国 内閣 で ま をい 桂ら軍 日 に だ の外 れ 本 お

帝国主義への道 るも

敵 0

2

た場合には、

そ

た

他国 略や騒

(現実に 乱が

は

D

シアをさす)と戦争が

おこったときは、

方は中立を守るが、

第三

K

の侵 た。 0

果

2

1+ シ

は日露戦争を早め

おこったさい、日英はそれぞれ自国の利益を保護する行動をとること、

В

露

開戦

事実上ここを占領し、一○月には砲台をきずい

の租借

を

朝

鮮

政

府に要求

シアは撤兵を日本に約束しながらその期

应 [月)が 来ても撤 兵せず、 反対に 南 満 州の軍隊を増 強さえした。

せば到 るから、 いて」のみ認めることであった。そして彼らは、 定めた。 をして朝鮮全土に 藤 満州 露 桂、 「底戦争をも避くべからず」とかくごした。この後の日露交渉は、 しかもこの朝鮮における日本の優越権とは、 緊張 15 シ お 小村 r けるロ は が会議 は決して日本の要求をいれないであろうことを見越し、 日に月に強まった。 おける日本の優越的権利を承認させることを、 ٠ し、 アの優越権承認とは、 日本は満州に 一九〇三年四 お けるロ シ 日本の朝鮮支配は南満 月、 アの満州経営を「その緒につきたる範囲 シアの優越的権利を承認する代りに、 京都の 全朝鮮を日本が完全に独占することであ Щ 「県の 日露交渉の基本方針とすると 別莊 「此要求を主張 日本がわにとっては、 州 「無隣 の側 面をつく形 庵 で、 せ Ш んと シア 15 に 県

お

などり、 0 ため 0 必要ならばいつでも戦争するつもりであった。 軍事的 および外交的準備の時間かせぎであっ た。 口 シアがわでは、 最初か 3 本

は 戦論 ・堺らは「平民社」を創立、週刊の『平民新聞』を発行し、平民主義、 のころ 先頭 15 聞 転ずると、 万朝報』によって、 に立った。その中で、 から日本では、 彼らは退社した。 もうれつな対露戦争熱があ あくまでも反戦平和を主張した。 幸徳と堺利彦らの社会主義者およびキリスト教徒内村鑑三ら 内村は正義を主張しえないならば筆を折るとし おられた。 やがて同紙の社長黒岩周 東京帝大法科の教授らも戦 社会主義、平和主義 たが、 が

かっ

0

ことは、

0

戦争が

資

本

主

0

1=

とづくもの

\$

あ

5

資本

家階

から

戦

定 脳

役割を果したことを否定するも

0 利 面

C 害 衝 双

は

11

戦

当 で

2

て

政

府

軍

部

財 開

とひ 15

h 定 2

ば 0

h

15

協議

を重

ねた。

その事実と満州

市

場 Ts B

から

H

本 開

0

資本主 15

義にとってもつ

意義 は 級

明

ようとする

K \$

が P

同一

のえものをねらっ

T 義

Œ 日

一突し

to

0

で

ある。

能

で

あ

2

ところが

露

方と

\$

15

資本

0

弱

ささを

政治

的

軍

事

的

12

補

強

細 領 0 \$ とに た た か い 0 づ 1+ た。 発行 部 数 は 中 Ċ 29 Ŧ 部 C あ

て宣

戦

を布

告

た。

宣戦

前

15

相

手

0

重

要

基

地

を

闇

討

5

す

る

0

は

日

清

戦

争

でも、

この

ときでも、 Ħ

7

出

は

0 174 年二 月八 日 日 本 の艦 隊 は 仁川 ٤ 旅 順 0 H シ 7 艦隊 を 不 2 意討 1= ちし、

後年 1 0 から H 中 連 戦 合 争、 Ī Ł 日 米戦 0 関 争 係 で でも、 宣 戦 日 前 本軍 0 不 意 部 討 0 つね 5 が で で き あ な 2 た。 カン 2 た。 第一 次 大 戦 0) 対 独 戦 とシベ IJ

U D の性格戦 2 2 朝 7 7 鮮 15 から 1= わ 0 争し 軍 い 15 D 日 事 T 追 露 的 7 戦 た 1 1 えば、 政 P から 争 などと 治 b 朝 は 的 鮮 たろう。 に \$ シ 2 に 朝 進 7 わ 圧 鮮 L ic 出 と満 n 力 D L 朝 る を シ て日 7 加 州 鮮 が 7)3 進 0 え 支配 本を挑発するのでは 出 1 朝 日 ギ 鮮 本 0 大道 支配 IJ 0 をめざす双 朝 ス P を を 鮮 開 7 あ 進 ラ 1, せ 出 T をさ > 0 力 やっ て王 ス 0 なく、 な ま から 妃 み た t-わ 0 0) 虐 け か 経済 発達 は 殺 3 た までし 0 0 L 日本自 力だけ で 帝 た資 E て 主 H で日 本 身 義 本 主 で 朝 は 戦 義国 本 鮮 あ 争 P 一勢力 2 0 む C で 為 をえず た。 を後 政 あ 0 ŧ 2 退 \$

大臣 非ずや に非ず、 世間 清 往 浦 々日 一套吾はいう。「そもそも今般の事たる、 清 韓 認 両 銀行家と名付くる金貸業者に非ずや」とまでいっている。 幸徳などは、「実際にお の時局を目して両帝国主義の衝突となすものあるは、 国に向って大いにわが商工業を発達せしめたき所以のものもまた主眼 い て宣戦講 ひとり政事上の必要によりて戦 和 0 関鍵をにぎるもの 清韓 は また開戦 地 方に 種 端 0 直後 お を開 金 ける日 に農商 貸 たり。 きた る

東進 っつ この戦争は、 たばかりでなく、 を期待してその アはフランスに援助され、しかも英・仏はドイツを共通の敵とし、 このように日露双方のがわ 対日戦を支持するとい 国際的な帝国主義の対立と一体に う複雑 の君主制と資 な関 係 本主 が なっていた。 あ 0 義の利益 た。この中でも、 日 のため 本は英 そのドイ の帝国主 • 東亜では ッは 米に支持され、 ロシ 養戦 英露 アの 争

商

一政策の衝突を意味したるもの」

ع

米の 英米で募集 金 融 的 摆 助 L に全 た外債でまかなわれた。それなしには日 面 7 軍 的 に 0 依存 装 備 した。 は すぐれ H 訓 本の戦費 練 と組 総 織 額 11 10 一七億一六〇〇 きとど 本はとうてい い てい た。 戦争はできなかっ 万円のうち、 L か し戦 やく八億 局 は た。 木 0

の対立

が支配

的

で、

日露戦争は、英国が日本を利用

した対露抗争でもあった。そして日本は英

所・国民の推移と うちにも日 乃木大将の第三 本に 軍 有 は 利に進んだ。 日 本の制 海権 日本陸軍 にまもられて遼東半島に攻めこみ、 の主力は朝鮮 か ら南 満州 進 整撃し た。

K

+

義

0

狂

0 中

で

\$

0

-

君

死

15

たまうこ

とな

か

れ

や、

子

0

お

政

H

0

者

0

と反

0

た

8

0

連

たえ、

また同

年

八

月

オ

ラン

ダ

0

7

4

ス

落を 進 海 た。 三月 ほこ は それ る旅 黄 0 海 H ょ 順 0 戦 b 要 陸 塞 闘 奉 天郊 を包 そ 軍 0 の 全部 他 外 囲 0 で 隊 口 口 シ シ 屍 は 7 7 Щ 軍 大山 0 血 極 泂 0 東 主 巌 0 艦 力と会戦、 を総司令官として、 激戦をくり これ 返し、 し、 あ を敗走させ る 破竹 九〇 い は の勢で 旅 五 順 年 た 港 \_ 内 南 月、 満 15 封 州 0 鎖 鉄 い 道 1= ぞ =

猫 金 な 時 軍 2 0 し公 K 民 債 0 苦 0 強 L 2 制 は to b 深 あ 刻 T で など あ 2 の負 た。 担 増 税に は た 隊を撃沈 えが つぐ増税、 たく、 塩専 そのうえ物 売 制 0 価 新 騰貴 設 煙 から 生 草 活 専 難 売 L を倍 制 た

働

き盛

9

0

男

た

5

は

0

ぎつ

ぎに

兵隊

に

とら

れ

軍

夫

is

徴用

3

れ

た。

動

員

兵

力

は

八

万 加 0

強

化

n

を

攻

にたっ 亷 露 争 15 平 面 したっ 反  $\mathbf{K}$ 民 対 新 社 L 聞 つつづ 会主 農 は、 家 1+ 義 0 役畜 た。 CA h 平 と荷 250 九〇 和 h たる 車 ま 74 発 帝 年三月に でも 売禁 徴発 屯 は、 3 責任 れた。 平 帯 をうっ 民社 者 そのために一 0 は 処罰 露国 にも 社 屈 会党 せず、 九〇五 15 人民 与うる 年 は 大凶 0 書 苦 作となる。 を発表 みを 報 道

表 ル プ 4 4 C 開 1 1 か フ n た第二 ٤ 演 壇 1 Ŀ 上で 2 与なかたく g ナ シ 晶盤子手 3 ナ ル 0) 大 両 会 国 支配 15 日 本代 者 0 表と 軍 国 主 て出席 一義を打 倒 L 大塚楠緒ではと演説 た片 Ш 潜 は L シ r

詣 府 は 9 など、 九〇五 年 女性 \_\_\_ 月 0 0 厭 戦 V 15 0 気持 平 -民新 をう 聞 た 2 た詩 0 廃 刊 から 大 をよぎなくさせるが、 雑 誌 に 0 せられ、 広 あ い 共 るていど反戦 感 をよ h だ。 0

中も、 平のように、 つれて来たロシア兵捕 東京 0 社会主義 ロシア正 弾圧 虜を優遇し、 教会が本国の教会と宗教上の通信連絡をすることをゆる TE 反対 l 正教会 思想 には思想をもって対抗せよと説くものもあ の司祭による礼拝などもゆるした。 į 議会でも立川 また日 雲

厭

思

想

の公表をゆるしたことは、

政

府

の自信

を示したものでも

あっ

た。

なお

政

府

はこ

0

をついてい 主力は依然として健在 H 本 占領地を今後半年保守する成算も少なかった。将校と下士官は極度に不足 陸軍は奉天会戦 た。 参謀総長山県有朋はこの事態を率直に に勝利したとはいうものの、 であ いった。 そして日本軍 には敵を追撃する力が全くなかっ ロシア軍は計 あげ、 国家が 画 なお戦えというならあ 的 に退却したのであ l たば 弾薬も底 か くま 9 0 2

万人以上、そのうち六万三六〇一人が死 でも戦うかくごはあるといいながらも、早く政治外交の手をうって戦争を終結させることを望 )ヵ月間 15 四 万三一一九人が戦死 んだ。 じつに総兵力の L 一七万人 以 上が 四割以上の 負傷、 損害で 病に か あ カン るも

の可能性 これ以上 州を占 8 なかっ 領し、 の戦費調 彼らにとっての極東の勢力の均衡を破ることを恐れたか た 達 というのは、 の見込みも なかった。 イギリスとアメリカ もはや増税と内国 の資本家は、 「債発行 日 の余力は 本 中が徹 50 底 なく、 的 に 勝 債 利

シ ア社会民主党の革命運動が発展しており、 方、 シアも 戦争継続は困難 になっ てい 皇帝政府は、 た。 D シ アでは戦前 国民の革命的気分をそらすため から L 1 ニン 3 0 指 導 す る

H

露

戦 \*

争

To 渡

H

本

が 沿

勝 海

2

た 0

2 漁

とは、

r

3 ٤

ア 85

0

諸

民

族

0

民

族

運

動

に

大

き

な

は

げ

ま

を

あ

た

之

Ŧi.

0

度 旅

以 順

南

9 ×

1)

カ

0 る

ポ H n

太

該

州

業

権

を

3

る

帝国主義への道 大 本 鳅 命 たえ 女 ジ日ア露 樺な連 ī 運 " 政 争 7 B (1)府 終 本 動 る 戦 解講 0 U 7 11 租 シ ス 0 結  $\mathbf{K}$ は t= 2 争 放和 希 7 To 15 H 雅 \$ を 借 問とア か 0 11 開 望 躍 に 2 3 直 お 権 7 H ٤ 5 派 東 的 宮 後 = か 南 本 から びこうとし L 大 潰 郷 殿 n から 15 0 D 合致 統 シ 3 Ψ. 発 1: 胖 前 湉 から ----領 州 韓 九 利 7 れ 八 展 に 九 から 月 L 政 T 郎 集 0 鉄 K ル し、 府 き を 結 道 を Fi. 1 ま Ŧi. を 指 日 ル た。 ズ は 1: 司 Ŧi. 2 年. 果 3 清 導 ヴ バ 月 は 1 令 両 1 た。 2 3 長 15 月 K 玉 ズ 口 ル 反 . I これに  $\frac{2}{\Xi}$ ヴ 官 0 保 全 n ル 5 チ は 対 " 護 権 ٤ Lとす 劣 に 百 0 I パ 1 ッ づ 働 H 革 意 0 は、 11 ル 7 • 3 艦 を得 監 講 反 る たい 命 ŀ 日 者 和 本 動 5 敗 隊 H ~ を 理 0 は 戦と 促 テ 条 を 本 齑 L T す あ 海 0 n る 約 主 以 T 進 譲 2 海 0 装 ル 対っ連馬・合 渡 権 柱 Ŀ 蜂 軍 ブ L 15 せ 戦  $\mathbf{x}$ た。 す 調 で 内 起 利 h 0 H 隊 ル ED 露 艦 る を で、 勝 あ 01 海 0 が グ 3 利 3 戦 革 峡 隊 用 発 旅 L 0 労働 を戦 争 命 (3)لح 1: 八 で は 意 砲 " 順 8 月、 7 運 む を D が L 0 る 2 争 1 カン 日 は T 者 陥 シ 0 動 終 え撃 多数 C 落 7 0 日 IJ づ 0 本 は は (2)要 露 結 < 発 海 8 皇 は ズ 点 講 な 展 2 た。 を 帝 " B D 0 4 0 て全滅 殺 好 5 本 シ 11 和 から で 制 1= 7 動 会 機 崩 傷 15 T 0 海 L 生. は ぎ 議 15 壞 揺 権 活 IJ П カン L たこ す 3 ズ 北 日 シ を \$ 0 から L 0 よ た。 せ 奪 そ 苦 緯 本 诵 T 7 4 3 に うとす 人 た。 J. 0

民

0 ×

革 1)

命

を

恐

7

カ

1

権

威

を 落

3

0

カン

革

0

た Ŧī.

85 月 3

1= 0

U

本政府 のさいは、 を促進したのではない。 はげましを見出した。それだからといって、日露戦争で日本は欧米帝国主義からのアジア解 けてきたアジア人の中から、 1. を「確信し、施設の改善に関し、その忠告をいれること」、第三国の韓国侵略または 0 ガンジー 日本は「すみや も中国の孫文も、 日本は日露開戦と同時に、韓国に かに臨機必要の措置をとる」、そのために韓国政 しかも小国の日本人が、 欧米人からは劣等無力の人種とし 世界最大の陸軍国 「議定書」を強要し、 して軽 ロシアに 府 蔑され圧迫され は 日 本に 韓国 勝 0 政 「十分 たことに、 府 内 は 便

宜 を事実上 をあたえ」る、 の属国とし、八月には第一次「日韓協約」 また日本政府は「軍略上必要の地点を臨機収用できる」などと定めて、 を強 一要し、 隷属化をさらに進めた。

ンにたいする帝国主義支配を支持するのと引きかえに、 また一九○五年七月には、桂首相とアメリカ陸軍長官タフト アメリカは日本の韓国支配をみとめ は 日本が アメリカの フ とひ IJ "

きかえに、 ると密約 てポー に助けたの " L マス イギリスは日 同 条約 である。 年八月の第二回日英同盟では、 の朝鮮条項を定めた。 そしてロシアとも、 本が韓国を「指導、 つまり日本 保護、 戦後には満蒙分割協定をむすぶ。 日本はイギ 監理」することをみとめた。これをもとに は ・リス 日露戦争で米英のアジ のインド支配を支持するの ア侵略 強化を

中に おこったロシア第 アの 民 族 解 放は、 日露戦 革命によって促進された。 争の 日 本の勝利 によっ そのことは当時の日本の社会主義者 て促進され たのではなく、 戦 が早 0)

7

٨

< 俘 \$ 虜 明 君 か 15 告 ぐ T 2 15 る。 日 < 平 民新 一諸 君 聞 二〇世紀 に代って出さ 初 年 れ 0 口 た新 シ 7 聞 は 直言 なお 一九世紀 の第七号(三月) 初 年 0) 7 ラ ン ス

シ T 如 きな 革 命 0 n 信 号を見て復活せ 西 か 欧 諸  $\mathbf{K}$ 0 革命 h が しい と待ちか つねに 歷史的 フラン まえ 洞 察で つつつ スの 合図を待ちし如く、 あ るなり た。 支那を見よ、 今や東洋の諸亡国 朝 鮮 を見よ。 は 

tr

は

後

年

0

事

実

ら見

T

\$

IF.

あ

0

H 露 戦 争で れ は H 本が 勝 2 たといっても、 決定的 な 勝 利 7 はなく、 英米 0) 支持

を負 L n B の焼打ち 全東京警察 ない、 かとれ 本 わ が 3 期 領土 れ な 待 てうっ L \$ 頼っ ٤ たようなも な状 朋 い うの 治初 態で、 て戦わ せきし で、 年 てい Ö 0 アメ ح 千島 ٤ 1: は IJ B 0 国 樺 条 カ 本 な 約 0 民 太交換条 b から 主 に え 優 0 はげ 勢な段 不 な 導 満 権 か を i 約 0 0 い 以 階 た。 もとに 前 戦 不 で、 そこで 勝 満 VE をも 0 は 講 L え 日 和 か \$ -本 極 から L 0 端 結 これ た。 から が少 領 ば な 彼 + 軍. れ 以 なす 権を主 3 K た 上 は 主 戦 0 ぎると 義 だ 争 戦 を 張 者 か つづけ 争 L は 5 T 0 償 2 あ 2 方 ること 3 た 金 0 向 ゆ 南 が 講 12 る 和 樺 \_\_\_ す ぎ 太 文 条 は 8 せ b 0 約 困 か 3 難 い

31 帝国主義への道 カ 民 闘 か 約 争 が 数 調 から 発展 動 万 ED 摇 X 0 L 0 H Ļ た。 民 を 衆 期 政事と社会を混同」 す から L 動 て、 でに九月三 員 3 講 n 和 た 反 H ٤ 対 き、 0 桂首 K L デ 民 大会を 相は山 7 すなわち官僚や議員ら政治家たちで論議 J' 1 県 東京 ブ 有朋 1-5 H 0 比谷公 ^ の手紙で、 意 X をの 開 15 開 0 こえて、 い 車夫 た。 馬 Ţ 大衆 5 独 下 Ħ

0

反

すべ

ことを、「社会」の問題としているのは、もっとも警戒を要すると報告していた。

たいする実力反抗がおこった。 よういに解散しない。それを警官がむりに解散させようとしたのをきっかけに、民衆の権力に 日の大会は、 日比谷公園では無事に終った。こうふんした民衆は、 三万(あるいは五万ともいう)の民衆は、公園を出て、まっさきに 大会だけで満足せず、

運動とは関 焼きはらった。 分れ、各所の民衆が新たに参加し、東京全市の警察本署、 警視庁をもおそったが、武装警官の大部隊にはばまれた。これはもう軍国主義者らの講和反対 内務大臣官邸をうちこわし、 係の ないことであった。 さらに民衆は市内より郡部におし出し、 桂首相の御用新聞『国民新聞』社をおそった。それより数方面 国民大会の主催者たちは逃げ出した。 晩中警察襲撃をくり返した。 分署、派出所をうちこわし、または

令が出された。 六日、 東京市と府下に戒厳令がしかれ、近衛師団が鎮圧に出動し、 その夕、民衆はまた日比谷に集まり、通行の電車を焼き、ふたたび内相 新聞雑誌取締 りの緊急勅 官 邸を

お ろん条約破棄がまっさきに要求されたが、政府攻撃がその「屈辱外交」にたいしてだけでなく、 古屋(二一日)などの大都市をはじめ、各地で講和条約反対の大集会が開かれた。そこではもち 打ち一四一、破壊二八にたっした。この間に警官に殺傷された市民は八百人をこえた。 れそい、 首都の大事件は全国を動揺させ、京都(六日)、神戸(八日)、大阪(一一日)、横浜(一二日)、名 残っている警察署を焼いた。 東京市の警察本署一五のうち一三が焼かれ、 派出 所 の焼

は には カン 3 社 企 い な 0 統 会 ま 今 閥 3 0 H 丰 た 政 あ は 府 れ あ 義 0 5 事 る 者 発 \$ 8 行 そ 民 0 衆 のとい 自覚 新 停 ま 0 た が 聞 ıŁ. \$ 7 実 あ から 0 50 うべ n に露 直 相 15 に動 向 言 0 L 今回 K ぎ、 1+ 員 革命と は 3 と評 3 0 そ れ n 事 のことが の全国 価 同 15 た 責任 じも は ことは、 L た。 統 内 0 逆 0 閣 専制 あ なく自 騒 E 動 民 言 り。 0 を当 衆 政 論 要求に 覚な 0 府 日 自 立 反 本 時 由 5 j 林 し。 0 0 お 民 が、 口 要求を んは知 < L シ してい 政 n カン 7 を示 府 3 れ た 革命とくらべ、 を上 か ず どもその った。 知らず めた。 す まわ \$ 0 新 る Ó 実質 で 聞 軍 間 あ より る 7 に 雑 から 主 革

¥

0

命 見

義

0) 0 る

観 気 ٤ 革

点

誌

0

発

売

軍

指

者

を

0

9

こえ、

K

力その

\$

を攻

撃する

1

た

2

H

歴

史上

=

n から

が

最 K

初 主

0 義

あ

る。 導

桂

3

0

い

j

政

(事と社 家権

会

0)

٤

都

市 15

小

市

民 た

大

から

だ 1= 民

白

導

部

をも

1:

な

い

なが

らめ

すでに

\_

0

0 混

政 同 0

沿勢

力となっ は、

たことを 0

示 ٤ 0

L 無 は

T 庠

た。 衆 本

帝国主義への道 武 では、 n 朝 装 H 關 韓 争 協 万 が 約 0 K 年 は で 桂 政 C 韓 亜 0 • まっ 干支に 府 K 分 9 平和会議 割 フ 0 協定に ŀ た。 外 よりこ 交権を全面 密 ま 約、 た たっ 第二 お n 九〇七 を Ļ 的 п 乙らに 韓国 日 年六 巳\*奪 韓国 英 保 い 同 支配をみ 月 護 盟 条 独 韓 立保 韓国 約 E 日 とめ を 露 障 皇 ٤ 講 帝 い 保 3 和 を要望 う。 せ 高 護 条 宗 I 1: 約 は 日 で たが 密 本 n 0 使 名 1 は 欧 を h で \* 各 H オ 韓 帝 九〇 K ラ 本 K K は > 0 0 主 ダ 兵 属 義 Fi. n  $\pm$ 0 K 年 ٤ 0) لح \_\_ 0 拒 1 間 L 1 否 グ た。 月 5 15 で開 は お 抗 朝 3 カン H 0

T

1:

15

くり、

0

ī

2

を

出 政 抗 この 権 日 \$ 13 後 武 す 義 5 兵 装 地 国者安重根に殺され伊藤博文は韓国統監 蜂 カン h 万七千人を殺 起 反 奪 は、 H い 0 全国 暴 八月 動 15 を 統監をやめ、 ひろまっ し、三万七千 お 日をもって韓国軍隊 こした。 た。 同 j 蜂 年 D シアへ 起者 七月、 を傷つ た 旅行 け、 ちは を解 日本 の途中、 散させた。 は -年かか 義 第三次 兵」とよば . 一九〇九年一 日 ってようやくこれ これをきっ 韓協 れ 約 た。 を お 〇月、 かけに 日 L 本 0 を鎮 け、 13 兵 ハル 大 圧 軍 ± 韓 をく ۲ L ٤ k ン た。 民 0 駅 h 内

で朝鮮

0)

愛国

年八月二

九日、

大軍

をもってソウルを制圧し、

韓国

を日本

に併合

した。

た。

そこで日本政府は韓国併合

の既定方針の

実現を急ぎ、

九

憲兵 した。 併 隊 合 長 総督 一と同 から 道 は 時 天皇 警 15 察 H 隊 15 本 長 直属 は 韓国 を し軍 か ね をまた朝鮮 隊 全朝 をも統 鮮 15 لح 率した。この下で憲兵司令官が総督府警務 \_ 称 万六二 L 朝鮮 四 総督 0 憲兵警察機 府 を置 き、 関 陸海軍大将 二万二千人 カン 総 3 への憲 監 総 を 督 を任 兵、 各道

万人 初 0 0 13 民 憲 族 個 兵補 产 師 助 業 寸 0 0 員 発展 (を配 九一 は完全に 置 した。 五年 行 お カュ 5 政官 しとどめられ 個 . 師 司法官 团 0 た。 陸 は 軍 \$ 部 とより小学校教員 九一 隊 が お 年に か n 七四 た 0 まで武装 万 円 0 民 した。その上 族 資 本 は

Ŧi. 倍 15 なっ そ 0 大 部 分は鉱 Щ 業 軍 需 工業、 ± 地 会社 金融 会 社 7 あっ た。 また日本

九

七年

13

ほ

同

額

しかない

が、

この

間

15

日本

資本

は一〇

H.O

万円

から

Ŧi.

九〇

万円

٤

0

事

が

あ

ると、

伊藤

統

監は

高宗を退位させ、

幼い

皇太子を位につけた。

貴

族

もこれ

に

憤

激

司

官を任

命できることとし、

必要の

い

は

軍

独

裁

移

れるように

な

2

た

統

治

機構

は、

H

本

の植民

地支配

が 3

何

より

もまず 事

第 に

一に天皇制

0)

領土

的 T

基

盤

0

拡

張

2

台 ò

進

11 地 調 杳 朝 鮮 なるも 0 米 は Ď 日 で、 本 15 もち去 九 \_ 3 年 か れ 5 朝 九 鮮 \_ 内 九年 0 までかか 人 当り(日本人もふくむ)の 2 て、 朝鮮人の土 \* 地 消 0 費 大 半を

九一二年の

ť

八升

から

八年

Ö

六()

升

減

る

本 国主義 日 清 戦 争で台湾 を 奪 日露戦 争 で 樺 太 0 南 半 部 を割 きとり、 合することに 遼 島

底 屯軍 13 形日 湾 ぼ 成とその た 司 7 百 令官 軍 関 面 事 東 積 支配 を兼 州 0 徴の 南 で ね をおこなった。 は 満 3 州 関 を半 東州 せ 朝 鮮と た 日 と名付 植 本 は 同 民地的 彼らは天皇 様、 いつ まや 樺太庁だけ 1+ 現役大将を総督 勢力範囲 た 本国 E 直 総 0 は 租 属 とする大帝国となった。 面 内 積 借 L 務 0 権 省 七七%をこえる広大な植 (台湾)または都督(関東州)とし をひきつぎ、 したがって本国政 の管轄としたが、 つい これ で朝 府 にも この 3 鮮 を併 長官に 拘 0 民 束され 植 地 民 て、 をもち、 \$ 地 樺 ない 0 ずれ 太守 統治 で、 本 \$ 15 は

湾 意 は 味 中 を にこれ K れ 南 つことを示 らの と南 0 植民 鉄 洋 道 方 L 地 面 T • 港湾 支配は、 0 る。 そし 南樺 通 朝 信 て朝 など 鮮 太 は を典型とするように、 0 鮮 D 施設 と関 シ 7 東州 \$ 領 樺 軍 太とシ は 事 的考 中 べ 玉 住 IJ 慮 0 民 が 7 東北 最優 0 土 0 地 先し 地 方 を奪 それぞ (満州)と てい n た。 2 0 0 侵 北 民 略 族資 0 0 前

本

械器 方 資 太 たきく L は 本 B 0 \* 製紙 は 具 支配層 満鉄や する政 よう 露戦争中のばく による民間 なっ 八生産 また -1: 地 業 など 糖 た。 \$ を 東 0 府 飛 111 拓 た と総督府 K 3 製 界 重 2 躍 の株式 め の重工業と 帝国主義思想 家資本 もので 大資本家 粉 恐 L 的 0 n などの 一業のほ 3 慌 に発達した。 大な戦時 0 K あ 0) 0 と民間資 かった。 \$ E. 費によるパ 部門 環とし 電気 か 15 部 額 の援助が 利得 に、 の雑 は 0 本の その で 74 . 補 て日 石 大財閥 紡績 遊者 ガス・水道業も、 本国 ٤ 助 炭 合体、 カ お ルプ 金 3 本 広大な植 -ル . 各 p • 1 なわ テ 金 材輸 15 など 製糸など軽工 普及者 地の地 超安価の土地 ル \$ 属鉱業で あ 朝 恐慌 0 0 れ 送 る 鮮 民地 たら 結 産 V 主・富豪の資 用 0 成 業 は台 から 東 その近代的 鉄 しめ お は あ 国家資本 道 洋 . • 業が る こっ 勢力範 払い 金 湾に 0 拓 1, 建設、 とくに財 融 るのに役立 殖株 は企 たが 下げ、 界 V. お 産 に 初 きつづき躍 进 1+ 独占資本家への成長を促進 式会社、 業合 る三 お このようなさまざま よび特権 のかくとくにより、 株として分散 2 閥 1+ また三井系資 同 る った。 0) 0 井や鈴木 満州 独 独 から 対 進 占 占 進 策 大資本を先頭 み、 を 力は 的 L 0 通 地 商 南 所 本の独 U 位 製鉄 有 強 店 満 九 て、 カン は 3 州 0 鉄道 2 資 れ 0 糖 . とし 造船 紡 ます 本 形 占 業 年には、 結 1 す 独 株 0 ます また て発 義 3  $\mathbb{R}$ る 占 • 式 地

六の

大銀

行

0

シンジケート

から

組

織

され

2

産

業にたいする支配

力

から

段と強められた。

0

成

長

めを不

可

能

に

その地

方をも

っぱら日

本

中商品

と資

本の輸出先、

本

K

へ の

食糧と工

業原

Æ

九

0

0

日

英同

玉

際 2 義

帝 た。 0

義

入

0 的

 $\mathbf{K}$ 

0) 15 階

政

治 勝

\$

2

まり

本

経

済

は

代

±

台

7

あ

る

独

資

本

義

0

段 で

1

る

が H

ま は

らだそ

n

到 1=

達

L

7 近

な K

カン 主

n

ども

政

治 占

15

は、 +

す

\_ 1=

九 移

年 は

義 n

な

植 照 न

民

帝

 $\mathbf{K}$ 

15

日 0

本

11

なっ

た。

こうな

n K で い 帝

ば、 際

占 内

資

本主

義 日 0

は 露 仲

ま 戦 間

だ 争

確立されては

い

応 鎮

す

3

\$

とな

2

T 年 15 的

お

5

2

0) 盟 は

•

K 独

> 体 **K**

制 主 1+

7

is

突入 をし、

L

それ 内

15 なくて

利 体

L 制

て広

海 \$ お 本は満 お な 1+ る b 湖 P 内 れ 煤 外棉 拓 鉄 公 0) 花 7 13 株 0 か 式 創 会社 立 1 井 0 p ずれ 設立(一九一一 鈴 木 \$ \_ Ö 台湾 九〇九 15 年)、 年 → 一三年)など、 お 1+ る糖業、 一井系 の上流 海上菱  $\mathbf{x}$ 紡 0 家資 績 朝 会 本を 社 兼二 0 先頭とする資 拡 張 製 鉄 所と大 本

者の を示 加 k とく 生 本 L i 済 てい 本 産 Ŀ 額 的 出 0 九 英 る。 0 1= から これらのことはすべ 増 米 は I 六 に 省 業 加 年. 依 本 4: から カン P カン 存 0 産 < 3 す 輸 総 る 出 額 前章でのべたような、 こと  $\equiv$ 1 0 億 年 では 大半を占め て、 円 までに、 から 多 なく輸 C あ カン 日 る 本 2 入国 るとい 0 六 資 1: ٤ 億 本主 比 PU C H あっ う状 ~ T 露 大工 義 万 戦 れ から 一業と ば 円 た。 4 態 近 0 0 13 代 C 外 戦 Ē Ī. 的 資 費 ま 0 I. 場 独 を輸 業建設 外 を英米 だ 制 占 資 0 資本 手 入 づ 0 Ι. に借 b 比 L は、 業 主 た 重 T 義 . 資金 35 家 1 15 1) 察 同 T た 内 移 期 以 的 行 せ I. 5 間 業と 15 た当 はじ n 0 3 よう。 全 外 技 0)  $\mathbf{K}$ 術 債 時 結 8 会 は 的 0 社 年 1= H 払 K \$ 本 出 J:

政治

属によって補われ、一部は、帝国主義列強の争奪のまととされた朝鮮・中国がまだ十分に強力 上には帝国主義国家というほかはない。このさい、経済力の弱さは、一部は英米への金融的従

きるという、欧米列強のもちえない地理的便宜を独占していることで、補われていた。 でなく、日本は東アジアで最強の軍事力をもち、かつそれを臨機に朝鮮・中国に向って動員で

の図(『風俗画報』)の図(『風俗画報』)

日露戦

争に勝利

した日本は、

広大な植民地と半植民地をもち、

列強帝国主義との新たな対立

東アジ

アに お

この戦争後、 ロシアはドイツと争って近東進出に主力をそそぐようになり、東アジアにお のはじまりでもあっ た。

る最強の帝国主義国となったが、それは同時に、

定を改定し、日本の勢力範囲の拡張を、 勢力範囲分割の秘密協定をむすび、その後も、一九一〇年(明治四三)、 る日露の対立は緩和された。日本は一九○七年(明治四○)七月、ロシアと満州・蒙古に おける ロシアに承認させた。 一二年(大正一)と秘密協

人または外国人と清国人と共同の鉄道敷設禁止(第一条)、 する条約」と附属秘密協定を強要した。その秘密協定には、 とえば最初日本政府は、 ところが、 日本を利用してロシアの満州独占をおさえ、米英自身が同方面に勢力を拡張するためであった。 のものが、米英に対抗する意味をもっていた。もともと米英が日露戦争で日本を援助したのは、 この一方で、日本と米英ことにアメリカとの対立が生じ深まった。三次にわたる日露協定そ 陸軍の猛反対ですぐそれを取消した。そして一九〇五年一二月、 日本は南満州におけるロシアの利権をひきつぐと、同地方を独占しようとした。 南満州鉄道についてアメリカ資本の要求した日米共同経営に同意した 満鉄並行線および満鉄の利益を害す 吉林省内における日本以外の外国 日本は清国に 満州に関

すの不

ちに対応できるよう、

かし 移

当

一時の

海軍力では、

太平洋をはさんでの戦争は、

また翌一九〇八年一一月の

ル

1

ŀ •

高平協定で、

両国とも極

民問題

では日本が譲歩し、

た。ことに第一○条は、 生活と営業の安全を保障すること(第一○条)など、 「満州事変」をおこしたときも、 建設の禁止(第三条)、 清国政府は満州の治安を維持し、一利を興し弊を除き着実に整理を行ない」、 日本が満州の内政に干渉する武器となった。 満州に この秘密協定をたてにとった。) お ける新 開 市場の規則制 南満州を日本が独占するための 定は日清両 (はるか後年一九三一年、 E 0 協 議 によ 条 項 内外人 ること

日

満州 メリ て満州の仇 日 独占 力移 は明らかに 本の南 ル カ 意討 けに、 ٢ ナ 民排斥がもうれつになった。一九〇七年二月には、 の失敗につぐ日本の独占は「 ダ は をアメ 満州独占は、 三月、 対日示威であった。 日米戦争せまると、 メキシコからアメリカに転住することを禁止する排日移民法をつくった。 リカ本国で討つかのように、 アメリカ艦隊を世界親善周航 米英を怒らせた。ことにアメリカ政府は、一九○六年三月、 また七月には大統領は、 両国ともに排外主義をあおりたてた。 つねに用意し 痛切な失望のもとである」と脅迫したほどであ 以前から西部アメリカ諸州にあっ ておくよう命じた。 の名で、 フィ 大西洋から太平洋に回 アメリカ連邦政府 リッ F. ンの米軍 アメリカ大統領 は た日本人 司令官に、 航させ 日本人がハ 口 シ それ 0 ル 1 7 日

日米両国ともになしうることではな

おける双方の地位・現状を承認することで、いちおう妥協した。この後も、 中国分割をめ

ぐる日米 間 の対 立は、ときに緩和することがあっても、大勢は年々激化した。

英露協約 英関係もじょじょに冷たくなった。ことに一九○七年八月、ペルシア・チベットに関 かい 成立してからは、 日英同盟は英国にとって価値を減じた。また一九一一年七月の第

日英同盟では、 元老伊藤博文は、 両国相互援助の規定は、 日本が英米と対立することを深く心配し、 アメリカについては発動されないことになった。 一九〇六年五 月、

は伊藤の主張をみとめたが、政府も陸軍もいっこうにその決定を実行はしなかった。 の領土でもない満州を「経営」するとは何事かと、 ならないと力説した。彼は児玉参謀総長が、しきりに「満州経営」というのにたいして、 児玉を面責した。会議 は 致して、 原則 日本

おける門戸開放・機会均等の公約を誠実に実行し、

英米を満足させねば 金融上英米に依存し

・陸海軍の代表の会議を要求し、その席で、

ている日

本は、

軍部

の形成

元老および政府 満州に

た随時、天皇に意見をのべることができる。 元老とは、 天皇からとくに元勲としての待遇をうけるもの。大臣の地位にあろうとなかろうと、閣議に列席

九〇七年の英露協約成 立 H 米対立の激化の当時、 伊藤は韓国統監としてソウ ルにいたが、

をたちきられることを深憂し、また日本が「利己的政策」をとりつづけるならば、清国人の民 そこから長文の意見書を政府におくり、 日本が満州の門戸開放を実行しないため、 英米の金

する

然

1=

増

大する。

また

不

断

15

お

-

る

4

 $\mathbf{K}$ 

お

よび朝

無

0

民

族

闘

争を

鎮

圧

中

K

侵

略

0)

前

進

地

基 る 的 ことになるとして、 本 藤 反 方 0 抗 をま 向 この意見は、 ね き、 よく見通してい H そ 清 独 0 戦 後 占 争 0 政 0 た。 歴史に照 再 策 0 演 変更 しか に い L を ナ らして見れば、 彼 強 る の意見はついに < か 要望 \$ L L n 1: な H 2 本 が、 実 Ł 行 \* 2 され 英 れ 2 な H か 本 H 本 ٤ 2 中 た。 を 世 K 2 界 0

かい

3

孤

因 期

は 13 \$ 統 のと、 を 柏 伊 権 藤 府 自 0 独 身 優 立 藤 \$ ٤ 越 張 から 3 重 擁 本 せ 部 護 人 る 大臣 0 てきた 15 一人としてこ さえい 五 官 統 制 たった。 は 帥 権 独立 れ たん まで 制 1= 推 軍 およ を 進 U 政 してきた、 府 軍 部大臣 かい 6 独立 武 朝 官 3 鮮 軍 せ 制 • ナ 15 中 0 だ あ  $\overline{\mathbf{k}}$ 1+ 2 T の帝 た。 なく、 K 県 主 元 日 義 0 関 帥 露 的 根 係 は 戦 進 本 0 原 出 長

利 主 K として確 j. K 重 ŀ 介入 スト 敵 防 K 方 政 -であ 軍 とした。 定 針 は H され 案 本 から 将 E [X] 来 る るが、 を天皇 策 最 から \$ 高 0 H П この 本 根 シ K それ 0 にさし 本 T 策 から 15 進 Ti ようなことを山 は、 中 0 路を規 あ だし、 [] る、 い 「我国防 て、 侵 邢各 定することは、 また「将来我 决 やがてそれ 定 定 ノ本領ハ 的 県 まると、 一九〇 な発 が、 軍. 言 国 から 初 を 軍 一六年 権 利 陸 IF. × E をも 代 軍 K 0 規 から 本 権 表 0 IJ 手続き 来の 〇月、 決 -ノ伸 攻 定 たことを示し 勢 政 榷 的 張 作 府 限 陸 1= ^ 11 戦 を当 て、 重 か 清 ヲ為 要 3 国 最 に 13 政 = スニ T お ま 向 府 長 な 老山 テ \$ 1) 1 2 7 てまず る。 t= 企 同 IJ, く逸 X 2 意 0) セ そし 脱 発 5 7 皇 K 11 1-T 防 11 12 その 政 方針 から 7 後 必

政府 外交に介入させる素地 か 統制することはできなくなった。 3 独自の対中国政策をおこなった。 独 立 関 L た軍 東 州 一事的 だと朝 をつくる。こうして陸軍は、 権能 鮮 0 統 をもたせざるをえず、そのことが都督らをして、 治 の最大任務である 閣議で「外交の一元化」を何回申し合わせても、 伊藤の地位と声望をもってしても、 朝鮮 カン 5 • その 満州をまるで彼らの 都督・ 総督を将軍とし、 もはや軍を政 領 政府を無 地 0 ように 視 n

もとに

軍の総意」 軍部自身が用い 最高国策となっ 対欧米外 されなか という機構それ 〇年代に、 本 0 交の根本問 った。 対中国 自 海軍 政府に ]政策を左右するものは、 た概念である。「軍部」は、たとえば山県有朋などの個人的威力ではなく、 た中国侵略 それどころか陸軍は、 体 題 が政治勢力化したものであり、参謀本部や陸海軍省の高級将校たちが、「 は、 優越する「軍部」 中国分割競争における対立と妥協の問題であったから。 の推進者 は かってに満州の「独立」をたくらんだりする。 が成立した。「軍部」とは、行政部に対する語として、 当然に内政全般についても威力をふるう。 必然に対欧米政策にも発言権をもつ。 後にのべる「大正政変」を なぜなら こうして また日本 日 本

四の辛亥革命の・支配層と 軍部の独立性は、 n た。 これより 先一 一九一一年(辛亥の年)の中国辛亥革命のさい -堅将校が推進したものである。 九○五年孫文の指導のもとに東京で中国同盟会が組 早 発揮 織

3 3 た二個

師

4

増設要求も、

陸軍中

\*

の総意」を形成して、

将軍たちをも動かした。

92

取引きをし

てお

<

、方が

よい

とい

うち

0

から は

でき

た。

また民

間

で

\$ 政府

=

井 中 間

物産

13

北 革

京 命 革 ゆ

政

府

\$ 政

革 治

発

展

それ

ととも

15 勝

日

本

0

政

策

混

乱

して Ŧ

L

きっ

0

15 15

は \$ ことを

派

とも

的

者

13

カン

英は

革

命

0 先

利

を見通

共

同

渉を拒 6

否 I

した。 た。

2

0 1=

中

K

命

は せ

嵐

0

よう

元老山

県

有

朋

を

15

君

主

日

0

大

共

な

る

る

な

本

0 売 支

15

b

革命党を組織し、一九年には、 をよぎなくされ、 軍と取引きし、 n す 短 た。 契約 昌 孫 0 文 年 同 をむ 革 へを臨 盟会 \_ 命 0 す から 月 は 一時大総統とした。 じぶん U お すべ \_ C こると、 清朝は滅びた。 ての Ħ また米英両 を大総統にする約束で民国をみとめた。 武昌で 頭 反清朝 日 それを中 木 K 政 革命 清 勢 15 府 つい 朝政 力を結 国国  $\mathbf{K}$ は 蜂 共 清 で袁が臨時大総統とな 府 起 同 本 朝 民党に改組した。) か に 集 L 摆 ら革命軍討 成 て中 隣 助 功 ĺ, 0 何 0 K 方針をとり、 革 か 九一二 命に干渉 伐 0 を から 小 3 命ぜられ 和 年 った。 な その 制 することを提 蜂 だちに 月一 起 たまた、 ため二月、 (なお一 失敗 武 器 凱."中 九一三年孫文は、 L た を清 議 華 は 宣統 民 0 朝 K ち、 カン えっ 皇帝 政 0 H 府 成

て革

立

を宜

は

退

位 命

め を た。 0 \$ 間 武器 独 立 ところが満鉄 15 参 品を売っ させ、 謀本 部 た が 事 は革 実 関 三菱は Ê 東 都 命 日 本 派 督 ぶと通謀 0 府 革 支配下 命 朝 派 してお 鮮 15 is 資 総 お 督 金を提供 5 < 府 ため は 在 満 に 清 L 朝 陸 民 他 軍 0 部 間 粛 日 隊 H 親 0 本人 利 長  $\pm$ 0 を 権 をも 中 お を予約 1= L 利 1: 革 用 てて満 た。 命 L て挙 派 支持 州 兵 東 計 部 が 画 を あ 内

\$

し軍部 本の 総領事 真 は満蒙独立計 を疑 計 画を放棄したのではなく、 2 結局 画に反対した。 東 京 の参謀本部と外務省 第一次大戦中に、 の協議 またも満蒙独立計画を進める。 に より、 この 計 画 は 中止 3 れ た。 L か 日

対立を深め、 なり、そのことに 地 として、 ように K して日露戦争の後、 中国にたいする帝国主義勢力 内では、 よって国際的には、 軍部が形成され政府の統制をこえてゆく。 植民地朝鮮 朝鮮 のい . 中国 の確保と南 っそうの拡張、 の民族と決定的に対立 満州 0 独占的 これが日本支配層の最高 すなわちこの後 勢力範囲 L 米英帝 化 それ K 九四 主義 を前 五. ٤ 進

コース に形成 と権力の された。 支柱であっ 急速に近代的独占 た 資本家に転化しつつ あ 2 た 特 権大資本家と大地 主階 級 が

たるまでの、日本帝国主義の国際政治の基本コースと権力構造

0

原型

から

太平洋戦争

敗北

にい

氏の状態と闘争・闘争議の暴動化・ う一つは、 めた。その一つは、 それと同時 特権をも に 官僚政府 たなな 労働者・農民階級に依拠する社会主義運動で と軍部 い 中 小資 15 本家階 対立する運動と勢力 一級と都市中産階級を主力とする民 もまた、 成 あ 長 5 しは

主主義的改

前者はまだほ

んの萌芽にすぎないが、

後者

の民主的運動と

専

制

主義

お

て共 良運動

通

L である。

て

お 5

その尖兵的

な役割

を果した。

首 都 0 全警察焼 き打ちにはじまった日露戦後の階級闘争は、 労働争議でも、 これ までにな

激 烈 下 な 大規 0 塩 田 模 一労働 な \$ 者 0 15 0 ス な 2 1 ライキ た。 戦争末期 には、 三六〇〇名も参加 カン 3 スト ラ 1 + から L 增 た。 加 L 戦 は U 後 の一 め、 九〇 九 六 年 Ŧ. 年八 に は

月

の

阪 大\*県 九〇 砲 湊な 兵 0 七年 海 I. 軍 廠(一二月)と、 修 0 恐慌 理 工場(一月)、 0 3 い 官営軍需工場で増給要求の大ストライキが続発した。 は 東京石川島造船所(二月)、東京砲兵工廠(八月)、呉海 労働争議の 件数と参加者 は、 従来の 最 高 にたっ 軍 とくに İ |廠(八月) 造

でス には軍 T ŀ 軍工 ラ 隊 Ź 廠、 足 + 個 尾 を 炭 中 庆坑、 隊 が お こして追 から 出 鉱 火とな Щ 動 L I 大争議 り わ T れ 鎮 74 圧 月 妻の臼井操 L から 15 た。 おこった。 は 北 この争議を指 海 道 とともに足尾 幌! 中でも二月の 内 炭 導 坑 で、 L 15 た 労働 六 来 足 月 た 尾 \$ 15 者 銅 0 は 南 Ш で、 四 助 争議  $\mathbf{K}$ 松 社会主 は は 0 別る 暴 子山 北 動とな 一義者 銅 海 Ш 道 り とも 4 張

連 炭

坑

リザ

要

求

か

B

動

から

お

ح

5

別子

で

は

軍

隊

から

出

動

L

た。

日雲戦争後の内外情勢 減要 県下 渴 る 実質 求 作 九 74 富 Î 郡 Ш 農 一〇年 0 民 \* 0 11 争 小 0 作 作 運 前 議 重 農 後 料 動 から は 引 民 和 あ \$ き上 歌 しだ 寄 9 0 生 Ш い 地 げ 共 お ま 1: 同 15 主 から よ ひろ 制 お 苗 25 = 代 九 0 から なわ ح 2 州 が \$ 3 O, 地 2 2 方で、 他 n か た。 ともひろが たが、 5 5 地 宮崎 各 主 カン それ 立的立場 府 な 民 2 県 9 蔵 た iz 7 0 0 公営 時 から 農 反 期 対 民 ± 0 0 を で、 0 地 争 組 11 復 全 議 作 農 緞 権 K は 米 事 L 同 各 改良」 水 た。 志 0 会 品 田 地 質 0 15 九〇 Ŧi. お 強 は 検 % 查 制 と等 Ť 2 反 Ш 以 年 た 対 梨、 Ŀ と小 級 10 から は 長野、 づ 1+ 作 小 1= 料 ょ

地

になり、 全耕作農家のやく二八%は純小作、 四〇%は小作兼自作で、純自作は三二%前後しか 長塚節の小説『上』(一九一〇年)に

たとえば

かっ

農家の大半をしめる貧農の惨状は、

となったが、 なうものとして、 所なく描かれている。 政府には地主階級の利益をそこなうことは何もできず、 政府と軍によっても関心をもたれ、 農民の没落は、国民思想の「悪化」のもととなり、兵士の供給源をそこ 自作農維持は、 農民の没落 政府にとっ はつづい ても重

ときの首相 成長と潰滅社会主義の |西園寺公望は、青年時代は自由民権論の新聞を出したこともある貴族で、||にまない。 った。 労働大衆の闘争が激烈な形をとりはじめると、 ルクス主義派 彼らは一九〇六年二月、堺利彦を中心として「日本社会党」を結成 と人道主義派が分裂し、社会主義はマルクス主義派のみの運動とな これまでの社会主義者の中で、 内閣はや L

日本 や自 ではじめて社会主義政党が公然 由 [主義的姿勢をとり、社会党が と活動できた。 「国法のゆるす範囲内」で活動することをみとめたので、 正式党員はわずか二百人ほどであったが

警察は全国

の社会主義者・同調者を二万五千人ほどと見ていた。

党わずか一年後の一九〇七年二月、 を支援するなど、 は 東京 たんなる思想宣伝団体から、 市内電車の料金引上げ反対の市民闘 結社を禁止された。 大衆闘争の組織者・指導者になり 争を組織し、 また足尾 鉱 山 出労働 か けたが、 者 の闘

会主義者の活動で注目すべきことは、 中国の革命家と交流し、 また一九〇七年七月には、

徳

0

主

張

は

B

本

0

現実を無視

した知

識

X

0

観

念的

革

命

主

義

0

誤

0

7

あ

2 たが

知

識

0

日露戦争後の内外情勢 片山 禁止 ジ H 年七月二一日)。 之 ることを基礎に 重 7 迫国となり、 和 本、 実 潜 者 3 民 4 日 15 かっ 翔 0 会 現 3 n 族 本 IJ 中 るす 連 政 E 7 直接 0 帯 \* 府 15 しても、 社 張 0 際 開 安南 第二イ たい かい 行動 会主 思 ì 民 して、 3 前 義の 族主 つての自 する など、 た。 朝 ヴェ 想がうまれ シ 東京 義 鮮 あめ、 労働 タナ 11 7 立場で、 義 民 0 帝 ŀ 族 社 × による連 独 K 帝 セ ナ 由 4 シ IJ CA 主 立 国主 組 ネ 会主義者有 いきつづ た 義 民 を保障すべき言質に 合 3 ス カ 義 権 \$ ٢ で無 欧 の立 的 義 ナ フ 運 0 \* 帯 方策 あ ル 12 1 き発 ほ 場 動 る 0 政 帝 0 反 IJ か 影 カン 府 K 基礎は失 か で は、 志会は、「吾人は朝 対 " は、 響 12 主 主 3 な 展 r. で、 革 義 する 義 v, い 7 万国 ジ 日 か 命 アジ 0 0) 普 わ 本 0 みせ 7 平 1 0 影響をう こと 良 -民階 通 道 れ 0 シ 忠実なら ア人民 族 選 たい は なく 連 ۴ 0 11 \$ 時 举 な 田 級 0 帯が主張され 3 けて帰 朝 社会主 期 権 自 まや、「万国平民階級共通の利益」、 11 共 の連帯を発展させたことで 鮮人民の自由、 と主 鮮 15 3 K 通 0) んことを望む」と宣言した(一九〇七 の利 12 H カコ . 中 本 < 張  $\pm$ -170 な 義 K ネ とくと の帝国主 者。 L カン 益に反 民 たが、 11 ス 0 族と 民 C 1 H たっ から 議 8 本 するも 族革命 独立、 できる 一義にも 日本 同じく 0 幸 徳 義 秋 から 0 自治 家と東 とみ 帝国主義国 n 水 反対する、 圧 t に 専 あ は 0) 迫 る た 制 社 権利 京 る。

者

0

あ

7

7

0

東

を

社

K

で

から

L

の社 会主義者の多数から支持された。 彼らの運動は、 観念的になり激烈になった。

は 2 政 府に 時 弾 庄 一の口 実と機会をあ たえた。

を話しあっていた段階で、 天皇を圧制 庄 その機構の頂点にいる天皇個人を倒すこととを混同した。 がきびしくなれば、それへの反撥も激しくなる。 の元兇として暗殺することを考えはじめた。 早くもそれを探知した政府は、一九一○年五月から六月 彼らは天皇制という権 無政府主義者菅野すがや宮下太吉らは、 しかし彼らがたん 力機 15 構 カン 天皇暗殺 けて、 すー

り天皇暗殺をはかったとでっちあげ、二四名に死刑を宣告、 会主義・無政府主義の指導者をいっせいに逮捕し、まったくの暗黒裁判で、 宮下や菅野はもとより、彼らの計画とは何の関係もなかった幸徳をはじめ、 月二四 日に執行した(残る一二名は無期懲役に改められた)。 幸徳ら一二名の死刑を一 幸徳が首謀者とな 当時獄外にいた社 九一

おりたてた。警察は社会主義者をたんに「シュギシャ」とよび、 後は、「社会」という言葉は禁句になり、「昆虫社会」という自然科学書さえ、「社会」の字が いているので発売を禁止されたことがある。 (会に社会主義と労農運動弾圧を専門とする特別高等警察(特高)が警視庁にもうけられ なかまにい 府 はこれ れることのできない極悪非 を「大逆事件」として、社会主義・無政府主義にたい 道のものという印象を、 何か薄 国民の間 する国 E 気味 民 1= ひろめ 0 恐怖 わ る 僧 日本人 悪をあ

張 たもの

徐専

て労働者の生活と権利をまもり て労働者の地位を向上させることを目的とした。 本家の反省をもとめ、 よって、「友愛会」という労働者団体がつくられた。 あった。 の工業地帯に支部と二万人の会員をもつ全国組織になった。それとともに、 友愛会 できなか 社会主義 またこの年八月には、 ムは先 2 はこれほどまでに弾圧されたが、 進的な熟練工をひきつけた。 た。 他方では労働者の品性の修養、 一九一二年の正月には、 かちとる組織、 キリスト教人道主義から労働問題に関心をもっ す 労働組合の存在がゆるされないこの時 賃上げ なわち労働組 一五人で出発したこの会は、 政府も労働者の経済闘争まで完全に禁圧 それは労資協調主義に立ち、 技能の向上、 要求の東京 合的 共済友愛をは な性質をもち 市電労働 者 資本 24 0) は 年 かり、 た鈴木文治 大 じめ 家に対抗 後 ス 方では に ٢ 協同 は 期 ラ 1 0) 資 は

## 民主的 的改良主義で級の成長と

してきた。

自由

民 権運

動

から 挫

折し、

教育

勅 語

が

H

本の

思想

٠

文

化

0

最 が

高

治

られ

義

資

本主義の発達とともに、

中産階級を基盤とする民主主

義的

な思想

成長

ごく少 制 同情や人間平等の思想は、 数 の攻撃、 J) 社会主義者を除 理として強制 また家父長制の批判、 されてからは、 5 ては、 教育勅語による思想支配の下でも、 成長をとどめ 個 天皇制批判にまでい 人主義の思想、 られたが、 ある 言論の たる徹 自 ひきつづき成長 貧 曲 底 P した民主 議 \$ 会政 虐

新中間 は、 には一万三千になっ 成立した。一八九七年にはやく六千であった会社数が、一九○七年には一万になり、一○年 政 n 府 は が から 厚くなり、 い 特別の保護をうけないで、特権大資本家とは対立する、 びつな形にもせよ、産業資 てい 教師、 た。 医師、 その期間に資本金はやく三倍になった。 技術 家 、本主義が確立される段階に照応していた。 新聞雑誌記者、 芸術家、 それとともに会社 弁護士など、 自主的な産業資本 知的 この 家階 員 時 など 期 級

従

者と、

中等以上

の教育

人が、

した。

後の一八七四年は 八%にたっしてい 万四千人台、 毎年の中等学校卒業者 2 一九〇六 初等義務教育も普及し、 れらは都 年に、 一九一二年には一万八千人台へと激増する。 市 0 た。 中小 四年 三二%にすぎな これは当時の世界のどの は、 ブル カン ら六 一八九七年には二千五百人台にすぎなかったが、一九○七年に \* をうけた知識 年 かつその程度が高くなっていた。児童の就学率は、学制発布 ョアの中からばかりでなく、 E 互 カン Ł 2 され たが、 た。 一九〇〇年には 国にも劣らぬ高率である。 一つの社会層を形成 全国の 彼らは地域の世論 七〇%をこえ、 地主や上層農家からも出 また義務教育の年 0 リー 九一〇年に 9 1 で は九九 あっ た。 年

5 色合の社会主義者たちであった。 民主主義 的 改革 派 から 成 長 した このてんについて、 0 である。そしてその 一九一〇年代の後半から民主的 前哨となったの は 先に 0 べ t= 改良派 A

こうした教育

文化

0

水準

0

向

上を土台とし、

前記

の知識人や自立的資本家、

新中

間

層

0

ッショ

ンをまきあげ、ひそかにそのうまい汁に舌なめずりしつつあるところの、陸海軍部内

族院で、「貧乏人に選挙権を与えるのは、国家に反逆するにひとしい」、また「普選 よって、男子普選法案が提出された。最後にはそれは第二七議会で、衆議院を通過 という。また幸徳秋水は刑死の直前、 をよせている。これも社会主義者と民主的改良派の結びつきを示す一例である。 として、「近年における民主的政治思想の開拓者は、何といっても社会主義者の一団 その出版につき、仏教家の高島米峯が尽力し、国民主義者三宅雪嶺が同書に痛切な序文 獄中で神的天皇抹殺の意を秘めて『基督抹殺論』 は L

の理論的

指導者となった吉野作造は、

後年(一九二八年)、

彼自身の思想的

経歴をも一つの証

を書

日露戦争後の内外情勢 賦人権論にもとづくもので、日本の国体に合わない」との理由で、全会一致をもっ 九〇九年から一一年まで、毎議会に、日向輝武、松本君平、蔵原惟廓ら政友会の少壮代議士に民主的改良派の政治的主要求は、男子普通選挙権、議会政治、軍閥の横暴反対であった。一 よそおい、 そえるためであり、 の法案の衆議院 れた。政友会や立憲国民党(改進党→憲政本党が一九一○年三月改組したもの)の幹部が、 軍部にたいする批判もきびしかった。一九〇九年二月の『読売新聞』は、「陽に清廉潔白 陰に不潔殺風景を演じ、無数の軍需品買い入れにたいして、つねに少なからざるコ 過をゆるしたのは、 貴族院でけられることを、 大逆事件で真暗になった感じの世相に、多少の あらかじめ計算にいれていたと思われる。 て あえてこ 西洋 たが 明るさ た。 蹴せら

の天

正面から反対し、 また一九一一年八月、 面 具体的 海軍部内の腐敗をばくろし、 海軍大佐太田三次郎は、 にばくろした。 それ は五 それを粛正する唯一の方法として「海軍大臣 公開の場で、 年後のシー × 海軍の要求する軍備大拡張案 ン ス事件を予言するもの で あ 0 102

現役将官に限るようなサーベル主義を取り去り、 しかもその演説を『東京日日新聞』が報道している。 諸外国と同様に文官をもって任ずべし」と演 日清戦争前の北村透谷以来の

家父長制や封建的道徳の圧迫からの個人の解放は、

明治文学の、

日露戦後には、敏感な青年詩人石川啄木は、「強権」=天皇制が日本中の青年をちっ息させてい 文学観、創作方法、 ジ ャンルのちがいにかかわらず、 どれにも共通する主題であった。 そして

きことを強調した(「時代閉塞の現状」)。 る事実を直覚的にとらえ、元禄の昔を思うのではなく、強権と対決して「明日」を切り開くべ 真相を知り、 社会主義へ接近する。 「強権」と対決した彼は、 やがて大逆事件のでっちあげ

拡に反対 寺内閣圧殺陸軍の西園 した。 前記 っそう重くされ、 めの軍備拡張がつづき、 特権大資本家は、 のように日露戦争後 中小資本家は営業税の重圧に苦しんだ。 天皇制軍国主義を基本的には支持し、 そのため戦時中の非常特別税は、 \$ シアの報復に備えるという理由で、中国侵略 したが 彼らは民衆とともに軍 戦後も廃止どころか って軍備拡 の た

むなしとしたが、

軍拡は大資本には当座は大利益にもなる

軍事費の重圧が全体とし

闷

n

を出

\$

治天

皇の信頼厚く、

ける 軍閥 辞表を出させた。 軍の要求 中義一、軍事課長字 大資本家に って政 は資 その後にはふたたび 西 3一、軍事課長宇垣一成らであった。西園寺首相は、資本家は全く節減しないばかりか、二個師団の増設を要求した。 与党政 園 反 権 寺内 本蓄積 対 を拒否した。 の 1-友会 世論 つけ 閣 も見放され の社会主義弾圧を手ぬるしとする元老らによって、一九〇八年七月、 を妨げることは、 られ 0 は、 さらに彼らは、山県や桂ら陸軍の長老を説き、 大勝に乗じて、 どうすることもできなかった。そのうえ軍備 た桂 西園寺が、 田中や宇垣は、 たので、桂 内閣 は、 批判せざるをえなかっ はもつい 政府は一三年度予算の緊縮 政友会を基礎にして組閣した。一 大逆事件でっちあげで元老らの 陸相上原勇作にせまって、 に一一年八月辞職

した。

拡

張と財政

難

0 た

みで、 族反対、

期待にこたえ

が、 板ばさ

閥 関

西

寺

15

紀をはか

2 九

が、

陸軍

省

だ 総

4+ 選

質

た

一年五月

0

举 は

た。

より 横暴 させ 先 なかっ 0 非難は 七 Ĕ た。 明治天皇が たちまち全国におこった。 同年一二月、 死 んで、 西園寺内閣は総辞職せざるをえなかった。 皇太子が即位、 年号は 明 治 から大 正 と改 ŧ 0

は、資本家と広範な国民の支持を頼

h 局

で 長 実

首相を経由

せず直接に天皇

「軍の総意」により、

任

これを推進

したのは軍務

なくそのうえ頭脳も弱い新天皇を輔佐する、 よく天皇をたすけた伊藤博文も、 大政治家はいなかった。 三年前 に死 んでお Щ 一県は、 9 若くて政 競争者の伊 103

ると、彼は内大臣桂をして、特に詔勅を受けて内閣を組織させた。詔勅はすべて内大臣が起案 に、腹心の桂太郎を内大臣兼侍従長として新帝の宮中に送りこんだ。ついで西園寺内閣が倒れ なき後は、 元老中の元老として権勢をほしいままにし、 天皇を楯として政党勢力を圧するため

つまり桂は、 天皇の名により自分で自分を首相にしたわけである。

このことは柱とその背後の山県ら軍閥にたいする、 国民的反対の猛火に油をそそ

おこった。 る詔勅政治は、 この「憲政擁護」は、じつはこれから憲政をかちとることである。 いよいよ国論をふっとうさせた。「憲政擁護・閥族打破」の空前の国民運動

ことわった。桂

これを見て海軍閥は、

|はまた詔勅を出してもらい、前海相を留任させて、ようやく組閣した。

度重な が

陸軍閥を弱める好機とし、新内閣に海軍大臣を出すの

運動 の先頭には、『万朝報』『東京朝日』などの新聞が立った。国民党の犬養毅だの 政友会の尾

内閣打倒、 人を集めた。「交詢社」という大資本家のクラブも、尾崎・犬養らを援助した。一九一三年一 崎行雄らが議会にあってこの運動を代表した。彼らはまたしばしば演説会を開き、 動が政党 休会あけの議会再開の直前、 0 閥族 私欲に利用されるだけにならないよう警告し、政党を監視しつづけた。 掃を宣言、それより運動はますます発展した。護憲派の諸新聞は、 全国新聞雑誌記者代表四百名の大会が開かれ、憲政擁護、 数百人数千 この民衆

倒閣にふみ

動 の国民的盛り上りに直面して、政友会の総裁西園寺や最高幹部の原敬らも、

104

内

糸口

15

なるかもしれない。

貴下の進退は内乱

の群

衆を見られよ、

もし解散となれば、

民衆は血を見ずにはおさまるまい。

それが

か否かの分れ道である」と。

ると大岡

は窓外の民衆を指さして桂にいった。

くなったが、 て、天皇から西園寺に内閣支持を命令してもらった。公卿華族の西園寺自身は、 では尾崎らが内閣糾弾決議案を出した。政府は議会に停会を命じ、その間に桂は宮廷に工作し をつくり、讒会を乗り切ろうとした。桂のその資金は主として三菱から出た。二月五 きった。 国民党の大部分は、このときすでに桂に買収されていた。桂はこれをもって「同志会」 彼は決して政友会の倒閣運動をやめさせようとはしなかっ た。 これで動けな 日、議会

互にはげましあった。政府は二五○○人の武装警官と三個小隊の憲兵で、 民衆は屈しない。 の中間層、 会再開の二月一〇日は、 無産者、学生 桂首相はついに衆議院解散を決意し、そのことを議長大岡育造に伝えた。 早朝から数万の民衆 が議事堂をとりまき、 ――小プルジョア知識人の指導する、都市 白バラを胸にさした護憲派議 民衆を威圧したが、

分れて、市中にくり出し、 議会をとりまいていた民衆は、 乱におびえた桂は、 革命的 騒 乱 がおこったろうと書いている。 辞職を決意した。原敬もこの日の日記に、もし桂がなおも辞職 桂内閣を支持した『やまと』、『国民』などの新聞社をおそい、 やがてすぐとなりの日比谷公園に移動し、夕方から幾隊 Ĺ 交番 もに なけ

を焼き打ちした。一一日、桂内閣は辞職した。この政変を大正政変という。

に京都では一七、八、九と三日にわたり、激烈な騒擾がおこった。もしもこのとき、政党が決然 首都の民衆蜂起はたちまち大阪(一一日)、神戸(一三、一四日)、広島(一六日)にひろがり、こと

た。それゆえ大正政変は、 あろう。しかし政友会の原敬は、 としてこの民衆を組織し指導したなら、軍閥に致命的打撃をあたえ、政党内閣を実現できたで 桂内閣打倒だけに終った。 何よりも革命を恐れていた。国民党の犬養とても同様であっ

大正政変は、 進歩的な新聞雑誌の指導のもとに、民衆運動が主役を演じたことで、 日本歴史

的指導部をもたないために、つまりは既成政党に利用されざるをえなかった。 持せよとの詔勅にたいしても、 ゴーグに利用された側面があるが、大正政変は、首尾一貫した民主化闘争であり、 に一時期を画する。八年前のポーツマス条約反対から転化した民衆の警察攻撃は、 これを倒せという世論が勝った。 しかもなお民衆は自己の恒常 民衆がデマ 桂内閣を支

から大隈内閣へシーメンス事件 桂内閣の後には、海軍閥 が桂内閣を支持せよとの詔勅の主意を貫きえなかった責任から、政友会総裁 をやめた後をついだ原敬総裁は、政友会を山本内閣に売りこんでその与党と の巨頭山本権兵衛が組閣することになっ た。 西園

山本内閣は、

原自身も内相になった。

世論に一定の譲歩をした。第一に陸海軍大臣の任用資格を、 現役将官から予・

会社、

1

ij

ス

0

ヴ

1

"

カ

1

ス

、会社、

三井物産

など

か

5

数年に

わたりコ

11

"

2

>

をと

党

をう

74

小 L

商 T 陸 か 案 <

軍

文

1

る。 本

首

>

ス

悪税重税へ

0

不満と軍

たという、以前

から公然の秘密がばくろされた(シーメンス事件)。

条件 相 1+ 年 b 高 後 なって、「閥族打倒」 T. い つぎ、 業者が た織物 級 備 と通じていた。 一月から、 そこで「悪税廃 3 のとき、 九 が = % 役将官 官吏を 参謀 あ 強く要求し 消 ĮŲ, 一二月正式に立憲同志会(後の憲政会)を結成 費税、 本部 らした。 自 年度予算案 にまでひろげた。第二に文官任用令を改 た。 海軍 再 由 陸 び全国的 に移したのである。 任 **十首脳** 此上 政党の進退は、 交通税などの 海 用 てい 軍 しかしこれ 制 の声をあげた。与党の政友会は鳴りをひそめた。国民党の犬養 部 とむすびつけ で、 大臣 とした。 にひろが た営 が Щ 任 業税 本内 軍艦建造その 用資格をひろげ 第三 日露戦争時 から先は譲らな この通り った。 0 閣 これでは て、 は 15 廃 行政 海 ıŁ. 一三年一〇月桂が病死した後、 閥族打 8 軍 他 無原則無節操であることは、 問 大 整 0 非常特 る代 題 拡 理を断 0 カン かっ 軍 倒 張 にさ えって軍閥 需 費 b へめて、 別税 を計 行し、 品 憲政擁 n に た。 してい 買い な 陸 0 上 い か 警視 護の第 を強化 軍の たが、 つ し、 なこの 入れについて、ドイ 廃止は 九一 た。 2 重力 総 その 譲 かか 三年 監 0 員 するとの 次 t= 步 えりみられず、 お と内務 8 0 度予算 同志会は、 の民衆運動 よ この後も同じ 第一さえ 加 民 U 批判 省警 藤 衆 編 高 0 制 を ッの 明 久 から 前 保 0 業務 が同 今度は野 L 強 \$ 局 が、 内 また中 長 シ < か 】 6 要望 引き をふ で 志 を 1 0 山 あ 会 九 原 × た。

らした。 民衆が議会をとりかこんだ。 正の要求は、 業税撤廃法案を、 また政府は、衆議院では政友会が絶対多数であるのを頼んで、 軍閥官僚専制打倒の要求に統合され、二月一○日には、一年前と同様に、 かたっぱしから否決した。しかし貴族院の山県系の議員が、 政府はこれを四千人の警官隊および一個大隊の陸軍部隊で追 野党の内閣弾劾案や営 政府を猛攻撃し、 数万 い散

予算案を通さなかったので、三月、山本内閣は総辞職に追いこまれた。

閣できなかった。 総裁加藤高明が外相となり、 あい、首相候補 元老たちは困った。 そのあと、山県系の官僚清浦奎吾に組閣の命令が下ったが、海軍がこれに反対したので、 首相の経歴ももつ伯爵大隈重信が政界に返り咲いて、 が いなくなった。 民衆運動、 副首相格でさいはいをふるった。 結局、 陸軍と海軍の対立、 元老井上馨のすいせんで、 官僚の山県派と反山県派の対立 組閣することになった。 かつては政党の首領でも 立憲同志会 がからみ

あ

組

上陸した日本軍 ラジオストックに

## 「牛と競争する蛙」「大正新時代の天佑

ぼっぱつした。その五日後の八月九日、 の成立 から四ヵ月後 の一九一四年八月四日、第一次世 元老井上馨は、大隈首相と元老 界大

山県に手紙を送り、「今回欧州ノ大禍乱ハ日本国運ノ発展ニ対シ大正

べる世界的 税廃税など一党一派の利益の争いはすべて中止し、財政の基礎をかため、 て、「東洋ニ対スル日本ノ利権ヲ確立」し、「支那ノ統一者ヲ懐柔」して、 時代ノ天佑ニシテ、 地位をかちとれ、といった。山県・大隈ともに、「至極同感」であった。 日本国ハ直チニ挙国一致ノ団結ヲ以テ此天佑ヲ享受セザルベカラズ」、減 英仏露三国と団結 欧米列強と肩をなら

幕府援 大幸」と思ったが、次の瞬間には深刻な反省をした。「天心を以ては甚だ罪あるわけながら、 領西郷隆盛は、幕府を援助しているフランスが、プロシアとの間に戦争の危機が生じたので、 四十余年の昔、井上らがみな貧乏な青年で、討幕運動に生命をかけていたころ、討幕派の首 助も困難になろうとの情報を得たとき、 の難儀の余りには、 却て彼等の戦争を欲し候、あさましき心にござ候」と。 、一瞬、「此両国に戦を発し候えば日本 の為には

これと、欧州の大禍乱を天佑として最大限に享受せよというのとは、何と大きなちがいであ

西郷と井上らの人がらのちがいというよりも、旧権力を打倒して新国家を創造

すでに権力をにぎってその保守に汲々としている反動的元老との

せんとする革命的青年と、

ろう。それは、

110

見

てく

れ

H

本

は

\$

it

中

世

界

0

----

等国と信ず

るの

\$

もっ

とも

で

あ

0

た。

たし

カン

がいであった

発 完 なっ 育 同 を自 全 小国 達 面 とん 積 対 たと、 K 等 0 であった。 ど全部 語 南 H 0 満州 条約 C 本 K 民 お 0 者たちは、 を半 を結 に 商 に思いこませ 普及 な 船 いまは 植民 2 は h てい 世 L で 界 地 しつ 治 世: 中の とす るば 外法 3 欧 界 てい  $\mathbf{K}$ \* 最 港に は、 の科 3 カン 権 強 ア はとっ た。 りでなく、 K 学技術 ٢ ジ 日 0 0) ア最 章 ほんの一 \_\_ くに撤 当 つロ 旗 をひ 時 もみごとに 強、 に 本 シ るが 世界 世代 は 国 廃 7 日 を破 面 し、 本 え 積 前 \_ 一九一一年に関税自主権 移し植えた。 流 0 L までは、 2 の八割に近 13 T 0 た 陸 か い 日 に る。 海 本 は 日本 軍を備えた大国である。 は 六 な い 欧米以 年 植民 い はまだ不平等条 は 制 0 地 初等教 外 をも 一世 0 諸 ち、 \$ 界 回復、 K 育は学 0 約 で、 本土とほ に 等 齡児 工業 苦し 高 欧 K \* 教 ぼ

国 大 5 たら が 義 日 本 日 背伸 返 どん ほ 本 せると思うか。 民 び 目 借金をこ なに奥行 族 漱 0 石 0 あ 4 から S 批判 きの 利 te しらえて、 3 用 ない、 され ば そりゃ外債ぐらい てい カン て、 0 貧乏震いをし た。 0 実力をとも 玉 活 力 民生活とその文化 から あ は なわ 3 返 7 わ とせる ない され い る 玉 もの だろう。 T は い の底力が カン た。 あ は b け L P L れ すでに一 0 カン どめ、 5 しそ な カン わ 0 九〇九 れ 2 活 此 n 借 なか カ ば 金 は、 か から 年、 0 天皇 君、 b 近代 から 借 何 ٢ 制 時 金 日 7 軍

りゃ しない。 日本は西洋から借金でもしなければ、 到底立ち行かない国だ。 それでい

身体の衰弱とは不幸にしてともなっている。 なお悲惨なも ゆる方面 等国を以て任じている。 に向って、 のだ。牛と競争をする蛙と同じ事で、もう君、 奥行を削って、 そうして、 一等国だけの間口を張っちまった。 無理 15 のみならず、 も一等国の仲間入をしようとする。 道徳の敗退も一所に来てい 腹が裂けるよ。……精神の困憊と、っちまった。なまじい張れるから、 だから、 る。 日

の行きづまり日本帝国主義 日露戦争後、 漱石の文学的表現を、 日本はばく大な外資を輸入しながら、 政治、 経済、 国際関係の事実に置きかえてみよう。 工業生産は相変らず急速

国中何処を見渡したって、輝いてる断面は一寸四方も無いじゃないか。」(『それから』)

反対、 収入の六倍をこえ、 財政はほとんど破産 か った。 しく 兌換制度維持にも苦しんでいた。 廃税・減税の要求をもって、官僚・軍閥政府を攻撃してやまず、 重税と高 内市 発展 場は余りに い小作料と低賃金とのため、 その利払いにもこまった。 しそうであった。 させたものの、 もせまかっ 一九〇七年の恐慌以来、 た。 この経済状況を背景にして、 一九一四年の外債の残高 そして過大な軍事費と植民地支配費 貿易は入超つづきで、正貨の現在高 国民の大多数をしめる農民と労働者はきわ 本格的な好景気にもどることは は一九億八千万円、 民衆は閥族打 民衆運動がつづけざま 0 ため 倒 には連年 同年の租 軍 拡張 国家

に二代の内閣を倒

した。

た信念だけをうえつけながらも、

明治以来の危い綱渡りで、帝国

すこぶる暗くしていた。

国民には

等

国

0

誇

張

3

日本をここまでもってきた

最高

級

0)

政者た こそ彼らは、

ちは、

日

まや

すっ

か

うり行

きづまっ

T

い

ることを、

よく

知

を見出し

たのであった。

それ

な

ti

ば 為

類 本

的 から

な い

「大禍乱」の中に、

彼らの行きづまりを打開する

等国

にの

し上っ

てきた

日本の前途を、

援助をうけ、

朝鮮・中国の民族がまだ弱体であることに乗じてこれを侵略し、「世界の

限 英国資本で敷設する計 本と米英帝国主義との矛盾をも利用し また中国 るために、 のみならず、 ているが、 度をこえ、 これ K ちがっ 内 らの 0 新たに てい 内外情勢は、 族 米英との 局 大正 朝鮮 8 は、 海外 た。 政変 すでに 民 進 個 族 対 H 画 師 立 本 出 の起因となるなど、植民地との矛盾 の抗日独立闘争は、 など、 腐敗 英米とロシアとの対立を利用し、 団 で切り抜けようにも、 を深め、 は帝国主義国となったこと自体のために、 を増 んした清 日本 駐させようとし、 朝 シアとも、 の独占を脅かす施策を講じはじめた。 専制 て、南満州 を打倒 併合後も広く深くなる一方であった。 表面 日本をめぐる国際情勢は、 師 に L はとも 団 おいても、 新たな活 を増設しようとすれば、 英米の極東におけ が本国内の矛盾をいっそう強めた。 かく根底では深刻 たとえば錦 力をもって 井上の 前記 . W 成長し 日露 る前 12 朝 本国財 対 0 戦争前 陽間 つつつあ 立し 手紙 それを鎮 哨となること 0 政 T \$ り、 能 は 強 い 力 た。 を

カ条要求を参加と対策

戦し 政府

た。

れ

15 盟

たいして、

雑誌

『東洋経済新報』

当時

0 まわず、

もっ

とも有

力

は

日

英同

を口実として、

英国

一がめ

i

わ

<

が

る

0

\$

カン

引

反対した。 0 議 会でも、 天皇 進歩派議員 が宣戦しているのに、 経 済 • は 政治雑誌 政府 から 日本を戦争にまきこんだことを非難 議会に反対論があったのは、 その他は、 強く反対した。 また対 空前にして絶後 独宣戦の L 軍事予算の 詔 勅 である。 から 出 一部に た後

要塞を攻略 土とするとの約束 B 本海 てきたが、 軍 は 同省内のドイ たちまち赤道以 政府は応 の下に、 心ぜず、 小艦隊を地中海に派遣しただけであ ツ利権を接収した。 北 ただ戦争末期になり、 のドイツ領南洋諸島 この後連合国が、 を占領 講和 後に旧 Ĺ る。 陸軍 1 日 1 本陸軍 は ツ領南 山東省青島 <sub>o</sub> 欧州 洋 諸島 戦線 の を日 1 出兵 1 " 軍

本の領土化する七ヵ条、第三号は漢冶茶芸号は山東省内の旧ドイツ利権継承その他 に の沿岸 日 へに応じ 本 は 一九 たと島 日 \_ 山 中合 五年 東省 0 不割譲、 同 からド とし、 月、 中 イツ勢力を一掃した後も撤兵せず、 第五号は中国 多数 K の袁世凱大総統に、 0 日 本 政府 人をやとうこと、 公司 の四 の軍事と財政に日本人顧問をおくこと、 [ヵ条、第二号は東部内蒙古と南満州を事実上の (中国最大の鉄・石炭企業)の日中合弁、 有名な五号二一ヵ条の要求を提出 中 国軍 かえっ 隊 の兵器 て兵力を増派 の 半数以上 L 第四 中国 は L それ 日 た。 号 本 警 は 第 を背 が 察 中 H を

給するか、

または日中合弁の兵器廠をつくり、

日本が技師と材料を供給すること、

日本人

満州

軍 閥

の張作霖をかいらいとして「満蒙独立」をはかった。

関東都督府

でも、

都

督

は

支

は から  $\overline{\mathbf{x}}$ で の ± 地 所 有 権、 布 教 権、 鉄道·港湾利 権の要求など、 七ヵ条で あ

猛反対した。日本はやむなく第五号を撤回して、 を完全に日本の支配下におき、民族主権の実体を奪うものであるから、 おこった。 号から四号までは カュ 12 売国 中国 一的な袁もこれには抵抗し、 の重要部分を割き取るもの、 他の条項は、武力の脅迫のもとについ 英米にも情報をあたえた。 第五号にい たっ 全中国に猛 ては 英米 中 E \$ 0 第 反対 軍 隊 Ŧi. 15 号に 運 \* お 動

運動蒙 昭少佐を現地に派遣して指揮させた。ところが外務省と参謀本部次 那浪人」を手先として「満蒙独立」挙兵準備を進め、 参謀本部も独自の動きをした。 。一六年春、参謀本部第二部長福田雅太 土井市之進大 長 佐 田 郎 と小 中 は 義

これ以来中国民族は日本を最悪の帝国主義と見なすようにな

つけた(五月九日)。

黎元洪を推し、これをかいらいとする方針をとり、「尚蒙虫立」十重まよくにはない。抗日的な袁世凱大総統が急死したので、政府と参謀本部は協議し、はじめ、抗日的な袁世凱大総統が急死したので、政府と参謀本部は協議し、 張作霖をまもろうとし、 これをかいらいとする方針をとり、「満蒙独立」計画はすべて中止とした。 その参謀長は、 土井らの張を爆殺する計画をすすめる。 袁の後に副総 たまた ま六 統 月

いらい政権をつくり、 府にだした極秘の「対支問題意見書」も、袁世凱政権を崩壊させ、中国を混乱におとしいれ、それに乗じて日本 満蒙独立」は「支那浪人」たちの念願である。彼らの最有力の団体黒竜会の代表内田良平が、 共和制を立憲君主制に改め、その政権と日本が「国防協約」をむすび、 中国の軍事権を日 九一 四年

また満州と内蒙古の統治権を日本にとること、その他を提案している。

しかもその 第二次の満蒙独立運動もこれで中絶したが、政府を無視して参謀本部が勝手に兵を動かす、 参謀本部内の意志統一もなく、部長や出先の軍人が大事をたくらむ、 このようなこ

との大規模な再現が、 わずか一二年後の張作霖爆殺と一五年後の「満州事変」 である。

寺内内閣へ大隈内閣から 「二一ヵ条」強要における大隈首相・加藤外相のふてぎわは、もともと大 加藤ぎらいの山県と内閣との対立を深めた。 加藤外相は外交の一元化をねらい、

圧迫された加藤はついに辞職した(一五年八月)。ついで石井菊次郎が外相となり、一六年七月、 山県らは日英同盟には見切りをつけ、 情報を山県元老たちにもろくに提供せず、また加藤は日英同盟の強化を意図 日露協商による中国分割推進をねらった。 元老に

中国を対象とし、 のときまでに、 米英の中国進出にたいする日露の秘密軍事同盟を結んだ。 大隈内閣は陸軍の要求した二個師団増設も実現していたので、

次日露協約を結んだ。第三次までの協約は満州と蒙古の分割協定であったが、

第四次は全

第四

こんだ。その後に山県直系の陸軍大将寺内正毅が首相となり、 を攻めたて(衆議院では政府与党が絶対多数で、手のうちようがない)、 山県らには、 大隈内閣はまったく無用となった。彼らは貴族院をあやつって内 官僚内閣をつくった。 一六年一〇月、総辞職 日露協約

中国にたいする「二一ヵ条」強要と第四次日露協約は、 日本と英米との対立を深めたが、 英

月に陸

海軍

0

「日華共同防敵軍事協定」をおしつけた。

段政府をしばり、一八年三月共同防敵に関する日華の公文を交換し、

それは、

日

華

両

国

0

地

位と利

Ŧī.

政府

はこの借款で、

ため 定

日

は

中

国軍

一隊内に

「連絡員」をおき、 労働者は、

中国領内に軍

事基地を共同で建設し使用すると

んめた。

中国 本 地 別

の学生、

商人、

この売国協定に反対の猛運動を展開した。

平等の見

に立って、「極東」を両国が

「共同防衛」し、

両国軍は

「共同作戦」する、

祺瑞をかいらいとすべく、一九一七年六月から一八年九月までの間に、私兵を擁して軍閥となり割拠した。寺内内閣は中国のこの混乱に乗じて 間に 軍事資金で、 の借款をあたえた。 に生ずる「特殊権益」を、 なかった。一 米にとっては対 ついで八月、中国も参戦した。そして同年一一月、石井駐米大使とランシング米国務長官との 務省 中国 「石井・ラン を通さないで直接に段と取引きしたので、これを西原借款と では袁 九一七年四月、 価値のある担保は何 の死後、 独戦争が当面 シング協定」が調印され、 名目は鉄道建設費とか水害復旧費とかいろいろあっ 黎元洪大総統の威令は 中国において有することをみとめた。 7 の最難事であっ メリカも連合国がわに参戦し、 もなかった。この借款は、 たので、 おこなわれず、 アメリ カは、 のこの混乱に乗じて、 彼らも日本の行動を当分がまんするほか 日本が、 各省の督軍 寺内首相 一時的 中国に領土を接するが ì 0 に対日妥協策をとっ たが、 個 総計一億八六〇〇 P 実力者 人 黎政権 使節西原亀三 実は段の政治 の国 が、 務 それ 理段だ 万円 ぞれ

全主義の確立の大繁栄・独

界 大

戦

H

本

0

支配者

に

その中

国

にたた に

する野

望

を一

時

的

実 た。

す

も空前

あ

た は

え

\$

九年末の二〇億四五

00

万円

へと激増

した。

にも海運収入そのほ 打撃をうけ た が、 かの受取勘定があり、 大戦ぼ 機会を 一九一五年の下半期から輸出の激増、 2 ば つ直後 ただば は かりでなく、 世界的な突然の取引き中絶や混 正貨現在高は一九一 経済的 諸産業の躍進がはじまった。 四年の三億四一〇〇万円から、 の大繁栄に道 乱 15 より、 を開 日本経: 貿易外

向 がふ 輸出 IJ 1+ こであ 、ス政 戦前 えたた。 E である。 産 0 府 まで巨額の外資輸入国であった日本は、 綿 たが、 0 中国 K 一九一三年までの日本の在華紡績 債 出 向 に 大戦中(一 \$ 高 !け紡績資本輸出は一九二○年の恐慌後さらに急増 よりも在 応募した。 九一四 華日本資 「 ← 一九年) に、 とくに重要なの 本 0 紡績 新たに八工場、 は 資本輸出国になった。ロシア政府は は六工場、 工場の生産高 中 国へ O) 一八万六五 七万四七〇〇錘と織機が 紡績資本を先頭とする事業資 が多くなる。 Ĺ 〇〇錘、 一九二三年に  $\equiv$ お うろか は 五二織機 二六四 本の 1

すなわ 絶対的 産 は £ 倍以 0 には金額では三倍近くふえたが、 間 Ŀ にはじめて、 に なり、 その総生産額中に占める比率 工業生産高 が 総生産 比率では四五・四%から三五・一%に下った。 高 の半分をこえた。 は四四・四%から五六・八%になった。 これに反 して農業生産高

**丛林水産** 

鉱

I.

業の

総生産高

は、

一九一四~一九年に、

価格にして三倍以上に増加、

とくにエ

発揮

する

0)

で

あっ

た。

五人以上使 二〇億七 0 六一万人 新 設 拡 千 張 ic 方 用 は なり、鉱山労働者 円 \$ I が、 場数とその労働者数 0 すご 一九一九年末に カン 2 た。 会社 は二九万四千人から四六万五千人になっ 総数 は、 は二万六二八 やく三万二千工場、 は \_\_\_ 九一 八〇社、 14 年末 やく五九億 万六 九 四 八 一万八千 Ŧi. 八社、 八 千 人か 方円 た。 その 3 ٤ 払込資 なる。 74 万四 ۲ F 本 İ の

場 間 やく

15

ず

資 また紡 要役 家 本主 ì から それ L じっ 鉄 T あ 0 0 さり É みを会員として、 ととと 繁 續 0 . 3 機械 たの たが、 栄 は が 造 げ 船 もに独占資本家の 0 い ない 三井 で、 例 中 0 も大部分は • 生 0 で、 機械器具 それは営業税納 看板 独占資本家たちは、 74 产 三菱 一大財閥 大資本 設 備 0 工業俱 もとで、 の生産 の二大財閥系資本家 は二倍にたっ 輸入した。 を先頭 0 集積 政治的社会的勢力 税者 樂部 は 政府 に • 集中、 か から そのため紡 とくに急速に発達 ら議員 本格的 しな い つくられ 軍 まや独 一部に かっ 大産業資本と大金 で占めら から 15 \$ 選ば 確立 自 た。 も増大し た。 織業の計 政党にも働きかけ、か 0 資本 組織を必要としたの され れ 全体として日 n ī た。 この時 家団 たが、 た。 た 画資本は大戦 彼らは 融 体としては、 工作機 期 九 資 一本との 1= 本 七年三 は はまだ軽工 I 中小 单 械 くれ であ 結合に 業の発達 15 I. これ 商 月、 九 業 た政 る。 I 七 は 業者 まで 主要産 よる、 業国 倍 な I をは 府 15 お は 業 確 0 C \$ イ俱 利 か 商 業 金 あ な 立 0) 害 b る 楽 業 融 3 威 0 0 大資 T 部 を 会 た。 な 独 n

٤

代

0

「業・農村の変化」生地主制の絶頂と じた。耕**地面積**は一九一四年から一九年までに四·四%ひろがった。 の産額は一億七五〇〇万円から七億七一〇〇万円に激増し、 工業の飛躍、都市人口の激増とともに、 農業と農村にも重要な変化が生 農村景気の

主柱をなした。 なお、 日本全国の耕地面積が、北海道も沖縄もふくんで最も多かったのは、

九二一年の六一六万二千町歩余で、それは国土総面積の一五・八%に当る。二二年以後は、 の増加が農地開拓の増加を上まわるからである。 地はすこしずつ減少する。農地をつぶす工業用地、 住宅用地、 軍需用地、道路・鉄道用地など

とでは、富農経営があらわれ、米の生産にも脱穀作業に足ふみの籾すり機が普及し、千歯こき加し、二町以上の、日本農業としては大経営も、好況期間には増加する。養蚕、畜産、蔬菜な加し、二町以上の、日本農業としては は姿を消し、一部には動力機が用いられはじめ、 農家経営では、 一町未満とくに五反未満耕作者は減少し、一町以上二町未満経営が確実に増 また化学肥料がしだいに肥料体系の中心的位

置をしめるようになる。

とられるから、経営者の収益は少なく、したがって経営拡大はすぐ限界にたっするから。 の拡大は困難で、地主から小作地を借りて経営面積をふやすほかないが、それでは小作料を しかし日本農業に支配的な意義をもつ米麦生産では、富農経営はほとんど成長しなかった。 《が経営を拡大しようとしても、寄生地主制の力が強く、 地価 が高いので、自作

生地主制は絶頂にたっした。 巨大地主は四二%ふえて四二二六戸になり、大地主は一三%ふえて四万五九七八戸となる。寄 大戦中ほど大地主(一○町以上五○町未満所有)・巨大地主(五○町以上所有)が急増した時期 はない。 の自給自足経済は、 《戦景気も、このように半封建的な農業生産構造を根本的に変えることはなかったが、 地 を売った金で転業する自作農家がふえたであろう。 期には、 中農経営数はふえるが、五反以上一〇町未満の耕地所有者は減少する。 その土地は大地主に集積され

村の伝統的民俗や伝説も忘れられてゆく。 る例も、 人が荷車をひいていた山道に馬車が通り、やがて近くに鉄道が通じ、村人の生活が激変す 珍しくはなか この時期に決定的に崩壊した。手織りの着物は、辺境の村からも姿を消し った。こうして資本主義がますます深く農村をとらえてゆくとともに、 農家

制 もとめる民衆が蜂起して、 を根こそぎゆるがす要因をはらんでいた。そして帝国主義世界の諸矛盾の結 ・エルサイユ条約・大戦終結・ とも弱い一環であった帝政ロシアにおいて、一九一七年三月八日、 せ、 む世界の勤労大衆を極度に苦しめ、 日本の支配者が 帝政打倒のブルジョ 帝国主義と 被圧迫民族との対立を激化させ、 「天佑」と狂喜した世界大戦は、 ア民主主義革命に成功、 諸国内の階級対立 さらに一一月七日、 資本主義 じつ 平和とパンと土地を び目であ を急速に は 日 本をも 世界の全体 発展 5

及と同 ン 盟し ZA き る D 人類史上最初の社会主義 シ r 社 会民 主党 ボ ル シ 大革命に勝利 ェ ヴ 1 + 0 指 L 導 0 た。 \$ とに、 K 家の 全権力 D シ 7 は 0 労働 中 央 者 階 地 級

ソヴェ 者 • ŀ 兵士・農民 ·政権 は 成立の翌日、 の代 、表の協議会=ソヴ すべての交戦国 ェ ŀ が に 15 無賠償・無併合の講和をよびか ぎった。 け、 また土

革命的 地と大産業の国 な政策をつぎつぎに実行した。 |有化、 婦人の解放、 旧帝政 シアの被抑圧民族の完全な平等と自由を実現する、

でドイ 1 ヴ ツと講和条約を結んだ。 ェ ŀ 政府 の講和提議は、 連合国に拒否された。 そこでソヴェト 政府は一 八年三 月、 単 独

大す 争は、 シ る影響をあ ア革命は、 シ ア革命の影響で急速に発展 たえた。 交戦諸国の兵士・労働者と全世界の労働者・被圧迫民族に、 とくにドイツとオ した。 1 ス ٢ 一八年七月、 ij 7 の兵士・ 労働 ドイツ軍 者 •  $\dot{o}$ 被圧迫 西部 戦線 深刻 民 族 15 な お 反 不 ける 戦 断 15 增

三ヵ 月にわたる第一次世界大戦は、 ルリンに及び、 〇 日**、** 皇帝 は 国外に亡命 D シア革命とド Ļ イツ革命によっ 翌一一日ド 1 ツは て終らせら 連合国 に降伏し れた。

九月以

来相ついで連合国に降伏し、

ドイツでも、

攻

の失敗

は、

۴

1

ッと

同

盟

諸

K

0

革命

運

動

をい

っそう猛烈ならしめた。

そ

0

ため

同

諸

 $\mathbf{K}$ 

は

独

月はじめキー

ル軍港には

じまっ

た革命 盟

٢

1

九一九年六月、パ リ郊外のヴェルサイユ宮殿で、 全交戦国の講和条約が調印された。

122

方

K

0

つとな

5

英

•

\*

.

仏

.

伊

ع

な

3

3:

世

界

0

 $\neg$ 

五

大国」

0

\_

つと自

負

た。

ジ

殺

族自 7 11 决 ٤ 全植 ١ 0 ル 民 美名 地 コ を奪 0 領 に より、 土 わ \$ れ 削 反 られ とうてい ソと た。 反 独 支払 東 欧 0 ため と中 えな 欧 0 い 英 賠 に は 償 • 14 金を課 0 7 従 × せら 属 IJ 国 力 が 大 ń い 統 くつ 軍 領 ウ 備 か を 1 制 つくられ ル ソ 限 され > 0 とな た。 た。 え オ

た 1

ス

F 民

する 14 南  $\mathbf{x}$ 大 洋 は 連 戦 盟 7 統 和 \$ 勝 で占領 会議 領 × K が IJ 0 0 カ 提 h 0 つくられた。 L \_ 帝 唱 3 た旧 員 7 K L 1 × C + たこの ウ 1 IJ あ る 義 1 力 イツ領諸 中 ル \$ 0 行 連 ソン米大統領 華 しかしこれに 動 햂 日 民 本 15 島 K 0 自 加 を「委任 12 は、 八人を拒 妥協 曲 山 0 じゃ はドイツとソ連は加盟をゆるされず、 の首唱 東省 Ļ 統 否した。 まに 治 旧 0 で 地 1. 旧 1 なるのを恐れ ۴ 「国際紛争の平和的処理」 ツ利権 1 7 の名でうけとっ × " IJ 利 力議 権 は 日 を中 たの 会は、 本にとらせた。 玉 である。 た。 15 連 か 盟 えすよう要求し から 日 欧 0 本 州 日本 7 機 と中 は × 構 ij 連 は 盟 ٤ 南 力 この \* 議 L た 0 常 15 会 T が ほ 任 た \$ 英 自  $\mathbf{x}$ 

と列日強 オ す ス 本の ŀ た ロシア革命干 " D ク に、 IJ 港 アポートの一大学の一大学の一大学 干 15 入 涉 5 戦 争 二月と三月に、 を準 主 ヴ 義 I 連合 備した。 0 ル 対 サ K 7 1 Ŧ は ユ す 渉 体 なわ 1 体 制 P ギ シ 制 は ち一八 1) 7 で ス が 英仏 \$ ٤ 対 あ 年 7 独 0 0 戦 欧 × た。 -州 IJ 月、 線 支配 力 カン 0 日 3 シ 陸 本とイ 離 体制 7 戦 脱 社 会主義 隊 す で は ギ ることを あ IJ るととも 革 北 ス 方 命 0 防 軍 から 0 4 艦 3 勝 は 利 ル 東 革 列 7 す ン 0 命 る 強

否 Ŧ

ス ウ を P 帝

ク

Ŀ 陸してペテルブルグ(いまのレニングラード)進撃を準 した。

ラジオ 政府と協定し、 革命後、彼らを支配しているオーストリア帝国に反対し、連合国軍に参加するため、 F また革命前に帝政ロシア軍の捕虜となっ 政権 ストックに向う途中、 1= 武 力攻 ウラジ 撃を か オストックから船でフランスに行くことになったが、 け、 各地を占領した。 シベリアで、 五月、英仏の謀略部隊の援助をうけて、不意にソヴ たオーストリア帝国の これに呼応して六月には、 チェ コスロバ 日 • 西部口 英の陸戦隊 キア人兵士 シアからウ ソヴ

シ この間 アへの新たな進撃の機会をねらった。 合国 に、 0 みでなく、ドイツ軍 英・仏・米の間に、 も対ソ講和条約にそむいて、 連合軍をシベリアに送り、 南部 チェコ軍とともにロシア D シアを占領 また東

ラジオス

トッ

クを占領した。

を圧 ば、 、を占領、 殺する協議 シベリアと日 本の支配者 これに勝つことができると考えていた。 U ては全 は、 が進んだ。 中 本勢力下の南満州との間 11 k この当時にはまだロシア革命の最終の勝利を信ぜず、この機会に東部シベ を領有する 1 圧 倒 的 かい な勢力を及 あるい 気ぼし、 はここに にある北満州と蒙古は、 アメリカは日本のこの意図を察知し、 大戦終結後欧米列 かいらい政権をつくろうとした。 おのずから日本の勢力下に 強 が 再 び中 E 15 進 そうすれ シベリア 出 してき 革命

から

IJ

0 •

年

E

四 年

15

及ぶ大

戦

で荒

廃しき

2 たロ

シ

7

15

は、

食糧

\$

衣 15

料

\$ 2

燃料

\$

D

シア

お

い

か

カン

74

英

14

日

米を先

だ

-

ć 眉

上に反革命と帝

K

の干渉で、

社会主義は危機

15

ひんした。

カン

in

導 0 政

15 九年

U シ

者と農

民

は、

革命 >

をまも

0

て戦

いつづけ

沙

軍

0

気

4:

\$ の下

VU

月 7

オ 0 三主義 労働

デ

"

サ

にい

たフラ

ス艦隊

の水兵をはじめ、

干涉

15

反

報』や『大阪朝日 ひきつづき増兵 であっ 1の最中で、民衆は出征兵士の見送りもろくにしなかった。 おける干渉は日本を利するだけだとして、反対していた。 八月二日、日本がまっ先にシベリア出兵を宣言した。 英仏は合計五八〇〇人、 たので、 7 × 新聞』をはじめ、 三カ リカも日本をけんせいするため、ついに 月後にはすでに三個師 日本は一万二千人を出すことに 世論ははげしく反対した。 団 にたっ 出兵にたいしては、 L しか 共同 -した。 番 おりしも日本 し日本 多いときはじつに 出 兵 15 同 は単独でも出 意 一は後 雑誌 15 7 東洋 X

IJ 兵しそう

力

玉 が 0 兵をシベリアに出 敗 はひきつづき対ソ干渉戦争を強化 第 退 一次大戦 したロ シ から 終 7 南 5 して 部 頭 15 D いた。 は シアの 英仏軍 世界の一三ヵ 対 独 が Ĺ 戦 線離 侵 また 入 国が、 脱 L た。 D を防ぐという口実 シ 7 0 方から幼ない 反革命軍を大々 日本は最初一万二千の兵を送り、 は 革命 通 用 的 L に援助 なくなっ ĺ た後 た のべ 七万五千も ドイ る米騒 経 った。 "

民地 全然なかった。 対して叛乱する部 では、 反帝民 L か 族独立闘 隊が続出 8 帝 1 争が発展した。そのことが干渉者の手をしばり、 主義各国の した。シベリアの日本兵も、 本国労働者・民衆も干渉戦争に反対しはじめ、ことに植 戦争 の意義をすこしも感ぜず、 干渉は失敗した。 戦意

二〇年一月、 ○年四月に開始され 英 . 14 伊 たポーランドの大軍のソ連侵入も、一〇月には完全に撃退された。 14 D シ ア封鎖をやめた。 シベリアのアメリカ軍もひきあ げ to

1; 1+ アを撤兵 るほど、 H 本軍だけ 敗北を せねば が、 重ね、 ならなかった。 さまざまの ついに 実をもうけてなおも干渉をつづけたが、 九二二年六月、 この間に北樺太にも出兵していたが、 干涉 諸国 0 中でもっ ともみ その部隊は一九二五年 干渉をつづけ じめな状 態 n ば でシベ つづ

の全般的 第 トリア 次世界大戦は、 は しばらくは世 資本主義世界の力関係を一 界 の強国からはずれた。 変した。 勝っ た英仏帝国主 戦敗国ドイツとオ 養も、

1

1=

撤

兵する。

日本帝

[K]

Ì

義の対外戦

争の

最

初

の敗戦

である。

n

でソヴェ

1

連

邦は、

Ŧ

·涉戦

争と国

内反革命

とに

基本的

に勝利

じた。

のことは、 ことに クにうつ 7 新しい力関係に相応する帝国主義列強の新しい対立を激化させた。 × 0 IJ 11 カは 整 から回復するのに 111 界の金融王となり、 数年を要した。 資本主義世界経済の中心市 この間に あ 2 てアメ 場は、 IJ カ D Ł 戦敗国 1 H 1 本 から 2 躍 か 1

126

ま

b

シ

社

会主

革

命

から

#

資

本

主

0)

15

1:

は

年

ととも

大

16.

あ

3

時

期

0) な 7

資

本

主

義

.

帝

K

主

義

0

発

展

は

な

お

あ 0 体

h

3 界

る 0 あ

全

体 実

とし

7 T

0)

資

本

È

義

帝

K

主

を

R

0) 義

ことは、

九一 界

七年

以 義

後

世 制

歷 から

史 之

から た傷

証

L

11

る。

こうし

全世

界の 会主

被 義

圧 から

迫 存

民 在

族

に

革

命

的 15

影

響 長

を L

あ

たえ、

その

闘

争を

躍

進 体

させ、

また

治帝国 労働

主 者

義 階

15

反

対

する

L

日

×

成

はじめた。

そのこと自

が、

各国

0

級

と全

X

民

権

命

本家との 15 英と 取 戦 2 勝 て代 対 0 K 文 英仏 ろうとする米帝 中 帝 国 ٤ 国 ٤ の [主義 太平 対 立 ٤ 洋 は を 植 民 8 国 3 主 4 地 1 義 3 • 口 との 従 林 " 属 立 パ K 対 K が 立 激 不 0 民 から 化 断 発展 族 L 0 緊 の ī ま 張 対 立 た。 た をも \$ 世 帝 界 た 大 K 0 3 戦 主 L 15 義 中 た た。 i 諸 る お K 所 戦 ける 0 で、 勝 労働 E 英仏 帝 0 者 間 K 主 階 帝 0 義 級 K \$ ٤ 主  $\mathbf{K}$ 義 独 0) B 圧 ٤ 本 カ

力 は、 をうち 最大の うし た て帝 T 資 た。 本 K 主 主 資本 義 義 世 K 主 界 0 義 0 諸矛 は つ、 \$ は 地 盾 P 球 が 陸 全世界を支配 新 た 地 15 0 深まっ 六 分の た上 \_\_\_ する体制 で、 た、 資 では 本 九一 家 なくなっ 0 権 七 力 年 を 0 倒 た。 口 Ļ シ 資 7 本 労 社 主 会 働 義 者 主 となら 階 義 大革 級 0

減退をき

2

か

4+

E

燃

え

Ŀ

2

た。

堪 k 反 の労 争 關 が 働 発 争 0 展 発 す 階 る 展 級 ٤ から カン 5 被 日 Æ \* 帝 i白 帝 K 民 主 族  $\mathbf{x}$ 主 義 0 相 統 義 耳. 0 間 戦 対 立 線 0 対立 0 を 激 た 8 化 \$ 3 ま 0 条件 た深 せ まらざるをえな をつく b 出 L た。 そ L た とえ T 民 ば 族 中 關 K 争 民 族

あ 127

階がはじまった。日本資本主義は第一次世界大戦を機として躍進するが、それでも資本主義世 義の世界体制の危機は、もはや決して脱出できない段階、すなわち資本主義の全般的危機の段

界の全般的危機の作用を免れることはできない。この具体的なことは後の章でのべる。

128

――ボナパルチズムへの接近 ――

(首相官邸にて)

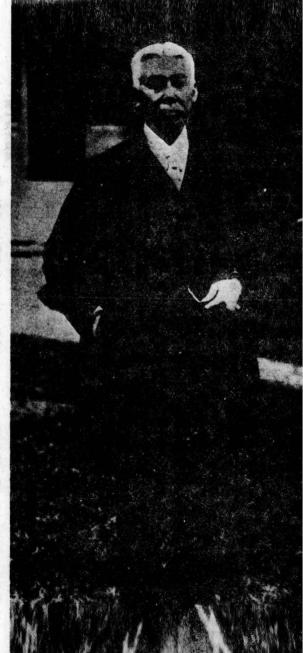

であり、 市民社会が形成される時期でもあった。この階級を基礎にして、 財閥 資本とは対立的 る独占資 しかもその時期 次世界大戦中に日本は、 本主義 な を確 特権をもたない の日本は、 立 L アメリカ 前章でみたように近代帝国主義 独占資本の確立と重なって、産業資本の全盛 産業資本家階級と近代的中産階級 独占資本主義 についで、 個人主義的 めざまし の経済的 が 広範 土台 く発 自 に成 亩 で

日露戦争後の一時期の文壇を支配した自然主義は、

それ

が、

日露戦争後にひきつづき発展した。

知識人 彼はそ 以前 日露戦争の「大勝利」 な自由 口だけは一等国なみ」の日本の近代文化の奥行きの浅さと、それを自覚しないでいばっている は深刻であったが、 曲 の文学と同様に、 n と為政者の軽薄を痛烈に批判し、 ににげこんでしまう。自然主義に反対した夏目漱石も、個人の主体の確立を追求した。 のために苦闘した。 を広く日本の をも決して讃美しないで、戦争の非人道性を批判している。その文明批 彼はそのいわゆる外発的開化を内発的に転化する道を見出すことができ しかしちがったしかたで、家父長制と封建道徳に反抗し、 「現代の開化」の問題 しかし自然主義はけっきょく社会的国民的課題からはなれて、 真に国民的な基礎をもつ文化の建設をめざした。彼は としてとらえ、西洋に奴隷的にひざまずいた、「 個人の内面 間

市

民社

会が早くも無産階級の進出におびえはじめるとともに、

産

級の女性もまた、

婦

(人文学者が一九一一年に結成した「青鞜社」が、それを代表する。彼女らは、「原始、女性

封建的秩序と道徳に満身の反抗をこころみはじめた。平塚らいてう

白樺派も行きづまる。

に正 の同

直

一であることが人類の意志にかなうことだとし、

わがままいっぱいにふるまった。

の個性

忠君愛

限定し、 この間 彼もまた帝国主義との対決にいたりえず、その個人主義も天皇制秩序のわく内に漱石自ら にあって天才詩人石川啄木が、自然主義の狭い限界をこえ、青年をちっ息させる「強 P がて 「則天去私」の半宗教的境地に安住をもとめる。

たが、 権」との の生活に生きる文学をめざし、詩集『呼子と口笛』などで革命的民衆的文学への道をふみ出し 同人たち、武者小路実篤、有島武郎ら学習院出身の青年たちであった。彼らは、自己の個性この時期に文壇に「新たな天窓を開いた」と歓呼されたのは、一九一○年創刊の雑誌『白樺』 病気と貧窮のうちに若死にした(一九一二年)。 対決により 「明日」を創造すべきことを主張し、「食うべき詩」などの評論で、

立つもの だけの一時的 ていて、そこには自然主義 などは であった。 第二義三義 な 明るさであった。彼らは忠君愛国を克服したのではなく、 そして国際的にはロシア革命、 の俗事にすぎないという。 の「現実ばくろの悲哀」はなかった。しかしそれは上流階級 この個 国内的には後にのべる米騒動をへて、 人主義が人道主義・理想主義と結 それと無関係 合され 0 0 青年

と願っている」と、きわめて戦闘的な主張をかかげ、実践した。しかし官憲の弾圧と因襲的 び太陽をとりもどそう、「新しい女は、 は実に太陽であった」、しかるにいまは他によって生き他によって輝く蒼白い月である、ふたた 男の便宜のために作られた古き道徳、法律を破壊しよう

論の非難にうちかつだけの組織的強さをもちえず、 一九一六年には解散をよぎなくされ

同じ東京帝大の教授で政治学者の吉野作造は、雑誌『中央公論』の一九一六年一月号に、 論争(一九一二~一三年)をへて、世論の強力な支持をうけ支配的な学説になった。また美濃部と 髙機関にすぎないとする美濃部達吉らの天皇機関説は、上杉慎吉らの天皇主権論とのはげし 本帝国憲法の解釈において、主権は天皇にあるのではなく、国家自体にあり、 憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」を発表して、「民本主義」をとなえた。 らも、その限界内で個人主義・自由主義の思想を知識人の間にひろめた。 このように市民文学は、天皇制と帝国主義に対決できないという限界をもちなが 会的基盤の上に、 大正政変以来の議会政治・政党内閣制の主張が発展した。 天皇も国家の最

吉野はこれに独特の意味をあたえた。彼は、民主主義という語には主権在民論のひびきあって、 てず、しかも国体の君主制たると共和制たるとを問わずあまねく通用する主義」として、「民本 民本主義の語は、 「日本にはふさわしくないとし、「政治上一般に民衆を重んじ、その間に貴賤上下の別をた 一部の政治評論家が、デモクラシーの訳語として用いていたものであるが 聞』を出

か

つての

平

民新聞の

0

復活をめざし、

者に働きかけた。

うちつづく弾

E 新 年 之

7

立

えさせ、 良

でこれ

\$

年たらずで廃刊、

その

後また 伝統

『近代思想』、

『文明批評』、 労働

『労働新聞』

などで労働

T 階級と

機

一会の来るのを待てと主張し

T

1

た社会主義者堺利彦も、たかった。大杉のように

ように戦闘的

嵐は 雑

やりすごし

九一

五年九月、 ではなく、

誌

新社会』

結びつこうと、

ねばり強くたたかっ

れて 牙城とな 民 を守る 制 市 と共 文芸雑 なっ うことが 民 P は 世 の らい 中 を主 社 論 世 統 同 会 た 産 論 帥 を 0 戦 誌 うの 0 権 階級 を 張 雑 准 形 重 ī 線を張ろうとして成らず、 できない 0 近代 式的 步 を名 独 誌では んずるとい た 0 派 立 宅雪嶺の 熱烈な支持をうけた。 0 思 制 百 に確定する」の 0 が でい 想』 にも 自 あ としており、 『中央公論』、『東洋 曲 る。 を創 と自 批判的 るとき、 主宰した雑 2 ても、 それは 刊 我 して、 で をもとめ 無政府 世論 あ 日本 で、 具 誌 体 2 当時 近代 白樺派に彼 た。 は は 的 一四年九月 連合国 実質 には 日 経 主義者大杉栄 てたたが 本及 ?連合国 政治は 済新報』、 的 衆議院 日 の 15 5 本 は、 『近代思 い は ó 員で な 絶 人」も、 新聞 \_ を基 は、 ۲\* 対 哲人 いう「 が 5 的民 あ イツの 礎 では『大阪朝日 荒 想 とし 0 24 2 主 が 議会政治 たことが、 を廃刊 軍国主 囲 寒だれ 主 た政 0 村とともを圧殺す 0 < 義」とは b 圧 党 一義に L 迫 を 内 主張 民 閣 新 民 る元 翌 たい 0 15 本 相 衆 制 聞 月 本 主 は L 1 0 質 九 兇 義 L n 哲 主 『月刊平 から を自覚 = 15 軍 民 15 T な X あ 部 本 有 民 い 0

主義

利 主 ٤ 指 あ

な 主 30

大臣

五 0

| 15 16 17 18 19 部落の大衆も、資本主義の発達とともに、いやおうなしに社会全体で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総て「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総て「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総て「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総で「小さき旗上げ」をあれてきた。第2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           | 年次                                                         | ストライキ件数                                                   | 参加人員                                                                                    | 組合設立数                                                                                   | た。一九                                                           | 意義が あこれ 選挙に、                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総「小さき旗上げ」をあえていた。                                  |                                                            |                                                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                                |                                                                                                  |
| 17 18 19 であったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のにすぎなかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補の方が一方には、労働者・農民の自然成長的な経済闘争のじょじょの発展があったれており、小作組合は一九一三~一七年に総計八八組合がつくられた。ただしこれらの組合は争議のための一時的な闘争組織というれた。ただしこれらの組合は争議のための一時的な闘争組織というれた。ただしこれらの組合は争議のための一時的な闘争組織というれた。ただしこれらの組合は争議のための一時的な闘争組織というれた。では、労働者の階級的自覚がたる。とくに一七年以来争議件数・人員のを表示している。この年、友愛会員は全体である。とくに一七年の会議で補の事務の主義の発達とともに、いやおうなしに社会全体を対した。一七年の会議に続いていまる情りと人権の自覚がたる。 |                                                            |                                                           | ( -                                                                                     |                                                                                         | 七動                                                             | た票は「                                                                                             |
| 18 19 66,457 63,147 66,457 63,147 67 66,457 63,147 67 63,147 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                           | . 750                                                                                   |                                                                                         | 年 再                                                            | 。に東小                                                                                             |
| 19 63,147 63,147 63,147 向うでは、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                           |                                                                                         |                                                                                         | は開                                                             | す 京 さ                                                                                            |
| 上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総ら立候補した。選挙運動はさんざん弾圧されて手も足も出せず、得票数ら立候補した。選挙運動はさんざん弾圧されて手も足も出せず、得票数かったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のかったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補の自覚がたと、の交渉がひろがり、そこに差別にたいする憤りと人権の自覚がたとない。                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                                                         |                                                                                         | 動背                                                             | さりさかか                                                                                            |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | との交渉がひろがり、そこに差別にたいする憤りと人権の自覚が部落の大衆も、資本主義の発達とともに、いやおうなしに社会全 | 不当な身分差別をうけ、日本社会の最下層におしつけられてき性質が強く、争議のあるなしにかかわらず恒常的な組合は少ない | れた。ただしこれらの組合は争議のための一時的な闘争組織といられており、小作組合は一九一三~一七年に総計八八組合がつく年八五件、一八年は二五六件、一九年は三二六件が警察統計にあ | 国で三万人にたっした。小作争議も一九一七年から多くなり、こ覚が急速に進みはじめたことを示している。この年、友愛会員は激増とともに労働組合の設立が多くなることは、労働者の階級的 | 争議、小作争議の飛躍の年である。とくに一七年以来争議件数・人員景には、労働者・農民の自然成長的な経済闘争のじょじょの発展があ | かったが、社会主義者が公然と活動を再開したところに、この立候補のら立候補した。選挙運動はさんざん弾圧されて手も足も出せず、得票数上げ」をあえてした。翌年山川均もこれに参加した。一七年の衆議院総 |

が、

少

かなく

غ

\$

労

農

D

シ

7

L\_

0

承

認

を主

張

L

革命干

涉

E

は

反

対

た

的

ts

怨礼 0 D か のぞ。 力 嗟 0 九一 ŧ す 7 内 る 四 á 務 六 彼 用 呪 省 年 重 3 外 0 11 0 隊 必ず L 0 郭 博 P げ 声、 団 多 学 3 体 近き将来に 毎 校 見よ! 15 日 0 目 帝国 新 ts 3 聞 か .A 公道会 社 0 小作人の地主にふくむ不満の顔色を」 お 差別、 つつある彼ら、 焼き打 1 て範を欧米に取り、 の機関誌一九一六年七月号は、 ちをは 新 聞 0 差別 C v め、 つまでか資本家地 記 N 事などに んぴんとおこり 固 き基 たい 礎 の する Ŀ 主 と書き出 だし 部落 に立脚し の牛馬視する 聞 1 た。 0 大 Ĺ て、 労働 部 衆 落 的 ---を 温 B 者 融 抗 認 カン 15 0) 和 議

米騒動 8 好 戚 お を \$ ٢ n は 1 九 0 T H ッ をは む 本 ti か 年 0 え 社 10 P 会主 た。 8 シ 3 T 彼ら 義 0 1 Ξ 者 口 をは は 月革 " + 15 げ 各 命 \_\_ 月社 ました 1 0 ひきつづき十 会主 労働 ば 者 義 か 革 b 階 命 で 級 なく、 を 0 一月 積 革 命 社 極 会主 的 帝 運 政 動 15 歓 打 義 が 迎 革 倒 嵐 + 命 0 0) == よう る から 月 \$ お こり、 革 É 0 命 では 発品 は な 民 L 本主 カン づ 2 い 義 T

力と冷た

き黄

金

0

力との

争

覇

戦

を

開始

す

ź

1=

至

るべ

L

٤

警告

T

い

た

き 許 H 資

内

体 ~ 教

0) き 育

15 本

す

事 運

業 動

0 から

た を

カミ 革 Ħ. 命 は D げ 月 的 シ Ĺ 危 7 寺内 機 革 いい \_ から 命 た 首 生 85 相 U 波 た。 15 は 動 地 は 方 外 ح 国 長官 帝 0 世 K 0 会議 界 影響をうけて 主 的 義 動 で、 0 摇 本 民衆 は K 15 0 H \$ -生活難 国体に合致せぬ国民思想の変化」 本 植 15 民 \$ 地 がひどくなり、「資産家と労働者 知 • 従属国 らず知らずのうちに影響 15 \$ N ろま 5 世 が ī 界 おこり た。 的 0 15 直 だた 0 九 接

あ

0 を警戒 せよ、 と訓示した。 全国をお おう米騒 動 は、 この二ヵ月余り後にお

方 八年 には、 内 相 カン \$ ら米価 価 みとめる通 0 暴 騰、 が うなぎ上りに暴騰し 5 実質賃金 大戦中 の低下で勤労大衆を深刻な生活難に の異常な好景気は、 つづけた。 三月には 方に大小の \_ 升二〇銭の白 おとし 成なる い \* n を続出 が た させた 七 月

銭 になり、 騰 は 半 四 封 五銭 建 的 に 地 なり、 主制 下の米の 八月はじめには所によっては 生産 が 資本主義 0 急激 五〇銭をこえた。 な発展 による 非 農 業 ٨ 

越し げなどをも 外米を無関 た米の売り惜しみをおさえる政策もとらず、 につきおとされた無 要を見越した投機をいっ 米の需要の 拒否 税で自由 激 Ę 増 その上口 に輸入することをゆるさず、 に追いつけないという矛盾を基礎とし、 **施**定大衆 そう激烈ならしめたために シア革命干渉のシベリア出兵 のうっせきしてい た不 産業資本家の要求 また大戦 満が一挙に爆発したの おこっ が一八年春から予想され 中に激増 しかも政府 た。 米価 する通貨縮 した大地 暴騰で急激に が 地 が、 主 + 小や の の 米騒 利 て、 運 益 値上り 深刻 賃引き下 0 \* た を見 な 0 めに 0

どの重労働をしてくらしてい を主とした運 月二三日、 たちまち附 動 富 から 近 Щ ひろが 県 0 町 0 村 下 9 新川 帯に、 た女たちが、 郡 八月三日 魚津 米の安売りや 町 で から西水橋 県下産米の県外移出 男たちが 生活 東水橋、 困 出 難者 か せぎ漁業に 何、滑川の各町で置有の敷助を役場・宮 を阻 の各町で警察と衝突しはじ 止 出 しようとしたことに端 た る 富豪 す 中 に要求 沖\*動 仲なであ する

15 15 は

主

義

的

記

者たちは、

民衆

0

立場で事件

:を報道

L

さか

h

15

政

府

0

責任を追

求し

た

によりて、 n しても、 月五 T İ 種 い 髙 主義 0 る 岡 日 そ 意見 が 新 か n 彼等の 恐るべ も昨今漸 ら大阪 報』の如 同 から 絶叫 紙 高 の八月七 ば き社会的 0 岡 そく其 E きは、警察当局 『朝日』、 新 が見 共鳴したる思 報 の国内 Ę える。 日の社説 狼 -烟 北 毎 は のかまどから呪われている。 陸 日 寺 あ タイム 「狼烟揚 げら 内 想 から「一種の思想」をも 両 内 0 新 图 鎮 ń ス 聞 た。 圧 0 が「越中女房一揆」とし が を如 非 などの る」は、「 立 警察力を以て之を 憲 何にする」という。 地方 性 をか 露国 新 ね 聞 東西 T の革 から って騒動 か 民 ら攻 鎮 水橋 命 衆 圧 は T に 当 を煽動 撃 大 せ \$ か 同 まど L 時 h しくは 々的 情 T 0 は 的 各地 固 でした元 や か 15 15 ま t 滑 ら起 全 報 5 な K 道 111 0 容 兇 新 カン 0 2 15 聞 易 窮 た。 とみ 報 2 た な 民 道 さら 15 りと 独广 な 民 は L 本 揆

規模 に入 な暴 大中 Bh 2 0 動 都 が 差別 動 市 い MIT た間 は 0 隊 おこった。 月九日、 部 11 ほとんどすべて(東北三 から さな町 から 出 落 騒 動 民 動 ĩ から 京都と名古屋 八月下旬からは第 の第一 と村に てようやく鎮 蜂 起した。 期で ひろ が それ あ の二大都 5 県と九州南部を除く)で大暴動がおこった。 9 圧した。 より京都全市と郊外は 九日 四期というべく、 ま た 市で市 Ш 七月二三日 から一五日までが第二 県の宇部と北 民 0 動 摇 から八月八 各地 から 74 お しだい こり、 九 日 州 間 期 0 H 15 に鎮静 い まで、 である。 わ 九 たる < 0 事 大騒 に向 か 京 その 件 都 0 炭 から 動 0 市 後 鉱 時 富 ٤ 柳 第 期 九 Ш な 原 は 県 月 1= 0 期 全 15 被

村合計 を合わせると、 日三 (計三六八市町 0 池 〇七市町 示 鉱 威 Ш 0 村)、 暴動 四三六市町村となる。 騒 村に及び、 動 暴動に の を最 おこっ 後とする(ただし、 い た地 出動兵力のもっとも多いときは二万二千人以上、 たらないまでも、 域は一道三府三七県にまたが その鎮圧に軍隊 この 後も 群衆が 安売り嘆願 集 の出動した地点は三四 まりまたは不穏な事 の b, 小 事件 三八 が 散発 市 する)。 市、 態 五三 総兵力の延 0 四九 生じた市 町、 町

Ŧi. は されたもの七七七六人で、一九一八年末までに裁判 の暴動 人、 者を主 五万人をこえると推定される。 その では、 力とする三 な か には 軍隊のため鉱夫 万人 無期 が七人 0 民 衆 あり、 が 一三人が 民衆の検挙され検事処分をうけたもの八二五三人、うち 八月 なお大審院 射殺され、 四日 この夜、 で死 一六名 が 刑 確定して懲役刑 街 燈 15 なっ 0 が 重傷を負 消えた暗黒 たものが二人ある。 1 に処せられたもの二六 0 市 呉市では 街で海 吳団 海 また宇 軍 İ 起訴 部 人員 74

で 中に 労役 は 米騒 埋 造 者 職 動 心船都 場で蜂 没しており、 や職人 は 突発的 市 起す 神 • 一戸と海 行 であり、 るのでは 商人など雑多な収入不安定の 集団としてプロ 軍工 広い地域に なく、 廠 町の タ方、 呉および舞鶴 レタリ わ たる事 工場から帰 ア的 前 職 のほ の計 特性を発揮したのでは 業 宅 かには多く に従 画 した後、 P 組 事する都 織 は な 、ない。 その 市 か 地 2 貧民で、 た。 な 域の一 また工場労働者 騒 住民 近代 動 0 的 主 として群集 力 工場労働 は の場合

わ

たっ

て対峙

民衆

に

四名の

即死者を出した。

七

あ

ると書い

た。

白

虹

日を貫くとは専制君主打倒

0

兵乱

の前

兆を意味し、

記者はここで革命を暗

日を では提 的 出 で全体 され を計 T な 画 い L が、 指 導 名古屋 する 指 0 導 騒 組 動 織 で から は な い 演説 か 5 者 から 政 寺内 治 的 内 目 閣 標 もま 打倒 をさ た 略 1+ 動 0

現

を 的 また福 階 級 的 # 市 市 15 理  $\dot{o}$ 長 場合 解 15 する 解 は 决 要素 を 要求 知事官舎 が 民 L 衆 E 0 あるいは 間 おし に あっ かけてい 資本 たことを示し 家に大 る。 これ 幅 賃 T 5 E 1 0 げ を要 る。 散 発 的 求 な事 せ よと 例 は、 うも 米価 0 問 が 題 あ 知

民本主義・米騒動・原内閣 護、 鎮圧 争を 誌 ょ 政 るという慈恵政策をもあえて批判した。「皇室の御下賜金はまことに有難 2 0 治では 民 太陽』 古語 月二五 て 展 IE 憲 本 政 軍 開 主 を想 隊 義者 な 0 L 御施米をい を出 確 日 た。 八 い 立 大 は 年 を決 阪 動 出させるも 九月 政 国民はその で開か 3 府 全力を (号)。 議 が ただいて感泣しておらねばならぬというわけではない」(「無名隠士夜話」、 せたこともはげ 騒動 L n 「避暑地より三百万円 あ 1: 0 が、その様子をつた 権利として生活を安固にすべき政治を要求することができるじ の げて米 た全国八四新聞社 が 記事を差止 あ b 騒 L 動 金甌無欠 い 0 非難のまとになっ めたことは、 責任を問うことで、 の記者大会は、 之 の御下賜 0 大日 た『大阪 本帝 諸新聞の政 あああ 朝 K た。 有難 日 内閣 15 寺内内閣打 最後 彼らは、 は、 し」(雑誌 府 総辞職の要 の審判が 攻撃に拍 大会は 天皇が救恤へ 倒 『法治 いつ 白虹 で下る」 求、 議会 ……然しこれ K 政 日を貫 金がた か 治 稿)。 の自 のようで 確 下 立 賜 民 0

は

す

示してい る。 編集局長鳥居素川と大山郁夫以下編集幹部はすべて退社させられる。この記事をのせた同紙は発売を禁止され、責任者は懲役刑に処せられ に処せられ た。 P が T

社長の辞任、

空気に感染し、 らにこの国民的体験から、 覚した。また経済学者福田徳三は、 いう。米騒動が 多くあり、 「極窮権」があり、米騒動はその実行であるとしてこれを是認したが、 騒動の後に首相となった原敬はその日記(一八年一一月三日)に「人民はいつとはなく 騒動で民衆は、 財産権よりは生存権が優先するとの思想が、 ……社会主義の伝播 跳躍板になって、 軍隊と警察がだれのためのものであるかを体験し、 ロシア革命を正しく理解し、その思想をうけいれる素地がひろまっ いっさい は、 生活が極窮したときは人はあらゆる法をこえて生きる権利 いまさらにわかに如何ともすべからざる形勢 の社会運動と社会主義 日本ではじめてうちたてられた。 が急速 に発展 かつ民衆自身の力を自 同様の見方はほか なり」と 国外 0 3

の生活をささえる重工業などの男子労働者の増加がとくに大きく、 と共産党結成社会運動の発展 たのみでなく、 農民家族の一員でもある紡績・製糸の女工とはちがって、工場労働で全家族 労働 ておこり、 でなく、 争議はこの年からそれまでの数倍となり、 組織 労働 的 者 計 画 の階級的連帯が進んだ。 的になり、同一 産業部門のいっせいス それは大戦中に労働者の たん 労働者の社会構成 に量的に多くなったのみ トライキ が変化し 数が激増 が は

した。

はじめたことを、客観的な基礎とする。友愛会は一九一九年には「大日本労働総同盟友愛会」

九二〇年には、

平塚らいてうらの

新婦人協

会が結

成され、

治安警察法第五

条(婦人

の

政治

民本主義・米騒動・原内閣 には 綱領 会主 命の 九二二年三月 は全国から二千人という。 示 二二年四 威行 行 派 組 一義者 、方向 為は 作争議を中心とする農民 7 影響をうけ 九二〇年 合か , ナ・ 進が は、 規約もない雑然たるものであ にと結 月、 激烈とな の 東 ら排除され ボ 日 全国 前 本 CK は 「全国水平社」 ル 京でおこなわれ、 労働 対 つき、政治運動に向いはじめると、「労働組合に還れ」の声もまた起 進として、 た 職 戦後恐慌 的 立 業別 ボ 5 な 組 が ル 日 合評議会を結成 ると、その後で左、 あ 大杉栄らの 労働 シェヴィズム派の対立が生じた。 |本農 5 0 歴史的 その中には 年で、 組 運 の 民組 みん 合 結 年末に 動 0 合が なが 意義 政府 は 全国 成となる。 アナル ったが、 べする。 結 いがあっ 労働戦線の大統一を主張しながら、それはできず、 一九二〇年から二七年までは上 アナ系ありボル系あり、 は「日本社会主義同盟」がつくられ 連 • 資本家 成され 合に コ・サンジ 中 脱 た(翌年第二回大会前に結社を禁止 社会主義が知識人の思想運動から労働 た。 右の対立が生じ、一九二五年には の攻勢が 皮 した(三年 被差別 カリ この年五月二日、 は ズ 部 4 げしく、 後 落 0 15 またたんなる社会改良家 は 0 影 自 響が強 「日本労働 労働 主 的 昇 はまり、 の 争議 解 放 た。その 日本 総 途 運 される)。 は減少するが、 同 最初 これ 動 をたどり、 0 総 発展 とする)。 同 運 5 参加申込者 0 労組 盟か 動と メー 9 は シ

あ

ア革

が社

結 5

九

する統計(1917~27年)

| î      | 農   | 民     | 運  | 重力    |         |
|--------|-----|-------|----|-------|---------|
| 小作争議件数 | 参加小 | 作人数   | 小化 | 下人組合数 | 組合員数    |
| 85     |     |       |    |       |         |
| 256    |     |       |    | 88    | -       |
| 326    |     |       |    | 84    |         |
| 408    | 3   | 4,605 |    | 352   | 4       |
| 1,680  |     |       |    | 681   |         |
| 1,578  | 12  | 5,750 |    | 1,114 |         |
| 1,917  | 13  | 4,503 |    | 1,530 | 163,931 |
| 1,532  | 11  | 0,920 |    | 2,337 | 232,125 |
| 2,206  | 13  | 4,646 |    | 3,496 | 307,106 |
| 2,751  | 15  | 1,061 |    | 3,926 | 346,693 |
| 2,053  | 9   | 1,336 |    | 4,582 | 365,332 |

生運動

もさか

んに 人運動も

なり、

その中から労組

・農組

社会主義

の婦

おこった。

また社会主義学

あ

2

た。

これらの市民的婦人運動とならんで、

時

はいわれた知的労働

・事務労働の婦人の激増

基礎

には、

小学校女教員をはじめ、「職業婦

得期成同盟会」に発展する。

こうした婦人

運 政

会が

つくられ、

一九二四年一二月「

婦 人

活動 堺利彦、荒畑寒村、 にいた片山潜がその中心で、 日本共産党が非合法下につくられた。 こういう中で一九二二年七月、 家に なるも のも出た。 徳田球一、 まもなく市川正一、 高瀬清らとモ コミンテル 山 川 り均、 ス ン支

スト は自 たちが、 (止)の 我 人矯風会のなかに、 このように変化した。 解放を高唱して政治運動を軽蔑 修正を中心とする運動 日本婦人参政権 翌二一年に を進めた。 した彼 は か

労働運動・農民運動に関

|       |        | 労 | 働     | 運 | 動    |         |
|-------|--------|---|-------|---|------|---------|
|       | 罷業怠業件数 | 参 | 加人員   | 劣 | 働組合数 | 組合員数    |
| 1917年 | 398    | 5 | 7,309 |   |      |         |
| 18    | 417    | 6 | 6,457 |   | 107  |         |
| 19    | 497    | 6 | 3,137 |   | 187  |         |
| 20    | 282    | 3 | 6,372 |   | 273  |         |
| 21    | 246    | 5 | 8,225 |   | 300  | 103,412 |
| 22    | 250    | 4 | 1,503 |   | 387  | 137,381 |
| 23    | 270    | 3 | 6,259 |   | 432  | 125,551 |
| 24    | 333    | 5 | 4,562 |   | 469  | 228,278 |
| 25    | 293    | 4 | 0,742 |   | 457  | 254,262 |
| 26    | 495    | 6 | 7,234 |   | 488  | 384,739 |
| 27    | 383    | 4 | 6,672 |   | 505  | 309,493 |

積極 知識 義諸国 渡辺 通 同盟さえも活動をゆるされない状態 四年で五・三%しかなく(なお太平洋戦争前の推定組 革 \$ たば 動 率の最高は一九三一年の七・九%)、前記の社会主 例 い シア革命 主主義政党が発達してお とに 7 的 命 ٤ かる 人がコミンテルンと連絡し、 であるが、日本では労働組合はようやく根 政之輔、 排 意 運 5 一では、 の結合は かりで、推定組織率の 斥 義 動 共産党 す 日本 0 の影響のもとに共産党を結成 3 評 理 野坂 共産党ができる前に労働 などの を結 価 論 の労働大衆の きわめて困 しせず、 から 参三らも入党した。 先 成 走 した。 重大な誤 これ り り、 難 をブ 現 L で ゎ たとえば 実か たが その中 b あ かる最初の一九二 5 \$ その強力な指 ル 3 3 お 2 で、 その結 先進 カン か て党と大 組 0 主とし L 7 選 1+ 左派 した 合と 的 運 は た 動 な 合 社 0 から 衆 T 義 から

んだとたんに、一九二三年ほとんど全党員が検挙 144

テーゼがつくられる。このような弱い党であったが、それが成立し存在していることだけで、 解党を決議する。 しかしコミンテルンはそれをみとめず、二五年一月、党再建

れ、翌年三月、

て多少とも大衆の中で活動

の糸口をつか

者の利益をまもるための政治的権利かくとくという思想から出たもので、 的 支配階級 知識人が に大きな脅威をあたえた。 先頭に立った。 権獲得であり、 主義運動を盛り上らせる原動力ともなった。 米騒動は右のように、社会運動をいっせいに発展させる転機となるとともに、 大戦前の普選運動は、 労働組合と進歩的な学生が主力をなし、 自由民権運動にさかのぼる天賦人権論と労働 民本主義運動の主目標は男子普通選 吉野作造・今井嘉幸ら進 指導権 は前者 にあっ

たが、 工場労働者を主とする近代的労働者・農民に変ってきたことの反映であっ いまや後者が決定的な力になった。それは 「民衆」の内容が、 都市の一般勤労者 た か

尾崎は 動を議会 りひろが かし 「労働者の間 0 っていた。尾崎行雄、 普選運動 わ < 、内に の指導権はなお中産階級 に勤王の趣旨をたてる」ための資金提供を宮内省に要望してい とじこめるために利 島田三郎ら憲政会の幹部は、 用 の進歩派にあっ 1 た。 原敬 日記 た。 この運動を党勢拡張 によれ 地方の青年の間 ば(一九一九年二月二〇日)、 12 お \$ る。 よび民衆運 運 動 は かな

米騒動で寺内内閣は辞職し、 その後に政友会総裁原敬が首相となり、 陸海軍大臣を除くすべ

絶

対

有

利

0

選挙

法と豊富な資金、

巧妙な選挙干渉によって、

政友会が大勝

L

主義 総裁 位を C 1 0 大 生ずる かっ あ 者 ع 1 る か 臣 0 いうことだけ 3 を政 原 政 \$ 党 か 歓 0 内 \$ 閣 IT 迎 で 友会員 8 内 な L 3 は n 民 閣 n 1+ ない 本 をつくらせざるをえ た。 で または政友会支持者 n 2 + ば 義の ことを恐れ 政党ぎら 首相となっ な 3 な 推 進 い との 者 た。 では 0 た。 Ш 不文律 この 彼 な (外相) な 県 は か か 元 意味 老らも、 から 口 0 0 から選んだ内 シ た。 1:0 あ 7 で日本 2 革命 原首 たが ح L 15 相 0 最 は z 初 原 0 閣をつくった。 い 1, は 0 突飛 議院 華族 ても 民衆と多少とも 最 内閣 では 15 初 は なく、 T • 政党 何 不 従来首 秩 3 序 内閣 衆議 理 組 解 な 織 相 る 院 せ 的 として民本 は 変 第 な

動

から

た

な

必

ず

0

民本主義・米騒動・原内関 民 る必 必 が 0 彼は 衆 死 って恐れ 5 散 階 から 15 なっ 納税資 級 権 11 九二 た。 利 3 制 る所 度 とし とめ た。 俗格 この 〇年二 を打 を てかち たが、 2 後 破 なか れ 円 15 す 月 ゆ るし の議 それは え おこなわ とることはゆる に下げて広範 彼らは たが、 とい 会で、 あくまでも上 n 普 2 首相となったこ た言 島 た選挙では、 通 な自作農民 田 選 せな 學権問 Ξ 葉をとらえて、 郎 から か からの恩恵としてじょじょに 有 題 0 前年 志代 15 た。 3 1= 選挙 0 か 彼 議 5 しつ 権 秩序 ても、 0 1 内 を 0 あ 閣 破 普 だい たえ、 が 壊 選 お 提 法案 2 に認識 0) 思 か 案して成 想 提 れ カン 出理 早 を深 0 は 小 拡大さ か W 選 立 由 れ る め 举 3 説 せ X せ な 明 n 選 その 制 るべ 学権 た選挙法、 で、 とし、 影 響防 L 普 きも を ず、 選 拡 た 政友 張 議 15 0 止

よ

す

にいう「階級制度」 とは、 ばくぜんと、 貧富・貴賤などにより権利 の差等があることをさる

蹴した。 れ より しか 原 小内閣 もこのとき労働運動の指導者は、アナ系もボ は多数党の 力の政策」を強行し、 七 月の臨 ル系も 時議会でも ブルジ ョア民主主 野党の普選案 義を軽

ムへの接近 ボナパルチズ 労働者の普選運動はおとろえ、 は、 労働者を主力とする民衆運動をみごとにおさえた原は、元老や枢密院 民衆の 「過激思想」 したがって普選運 を恐れさせておいて、彼らが原 是動全体 が一時的に 内閣 おとろ え に対

を支持

しな

い

なら

管理することとなり、臨時海 九二一年一〇月、 民衆を動員するとおどかし、 海軍大臣 相 が 外国 代理を置かなかったことである。 へ行って不在中に、文官である首相 また軍部大臣武官制 陸軍はこれに大反対したが、 に攻撃をかけ 0 原 から た。その 海軍大臣 事務 成果は

た。 内閣 原 は、「軍閥攻撃の世論」の強いことと世界的 原首 0 蔵 相 相 もこれ 高橋是清は、 15 ある 民衆の力を背景に、 ていど同感していたが、そこまでは軍部 このさい一挙に参謀本部を廃止せよとまで主張 な平和思潮を説いて、 E 対抗 陸軍をお しようとは さえた。 しなか さら つった。

であ 院 や軍部 2 た原 など絶 敬が、 対 第一次大戦・ロ 主義 の中枢 部 15 シア革命・米騒 一定の譲歩をせまる、 動後 0 これ 日本 は の階級関係 まれ に見る現 の変化を直覚して、 実感覚 0 持ち主

労働者階級

の進出はきびしくおさえながら、

しかも労働者階級

の脅威を利用

して元老

枢枢

0

絶対主義からボナバルチズムへの移行を進めたものである。

他方では低賃金

の基礎をおびや

かすほどに米価

0

高

くなるのを防ごうとするものである。

民本主義・米騒動・原内閣 前 的予 は 生. 74 しようとする なおお 大幅 0 地 の成立と存続の 大政策全体が、 L 翌年 のことは 増大傾向 主 支配階級として存在するが、 制と地 ブ 1 て一九二○年の恐慌とその処理を通じて、独占資本 度はさらに倍加し予算総額の四九%をしめる)、軍備拡張と独占資本の 低下 方では米価 ル とは ジ 用 九二 Ħ 主 原 か L 階級 o) て、 一交通 P ら減少に転じたこと、 内 であ 33 条件であ 独占資本の要求を第一とし、 その後 閣 1 陸 の急落による地主と上層農民 はじょじょに衰退しはじめた。 0 海軍 年の米穀法 0 った。「国防 機 施 優越 \$ 関 政 全般 るブル ひきつづき低下することに、 とも大拡張をし、一九二〇年度陸海軍省費 0 性が 整 備」を四大政策としたが、それ に ジ にも見られる。 1: 0 充実」の物的人的基礎 かま その地位 日 いても見ら アジー 耕地の価格が、 と地 は ń 地主階級 主階級 本 の損失を防ぎ、 相 法 その衰退 対 は 的 同様に一九一 内 政 15 の均衡を維持できなくなり、 集中的にあらわ の利害はそれ 閣 つくりが、 にはも 府 0 は 経済 が は、 特別資金をも ちろん、 は大戦中にできたばく大な財 K 小農 支配 大地主の 防 は寺内 他 九年を頂点として二〇年 0 • は に従属 の三大政 充 貧農 絶対的 実」、 れ いよい 内閣 戸数と小作地 た。 強 0 させ 期 2 化 にも て米 ょ を調 急進化 よりも四 すなわち絶 策 産 高 T で 業 価 和 0 をく だいい 地主 調 的 3 뫷

が

階 対

1:

15

に達成

防力

節

を

それとともに、 小作料と低 い賃金 米価 から 相互 が高けれ に依存して、地主 ば高 いほどよいとする地主本位の政策 「制と資本主義が相たずさえて発展した段階 から、 米価の「安定」 が終

ここにも、 労働者の一青年に暗殺された。政治的暗殺者が労働者の中から出たのも、これが最初 内閣と政党内閣を問わず、 チズムの特性を帯びてきた。原内閣とそれ以後一九三二年の五・一五事件までの政権は、 的に絶対必要であるから、彼らは地主階級を同盟者として何とか維持しようとする。こうし の名による低米価 原 [家権力はあらゆる所有者階級 ただし独占資本にとっても、 内閣の そしてこの過程で、立憲君主制的外形をとるのが、一九二四~三二年の政党内閣 ゆが 「力の政治」は、 められた形ではあるが、労働者が日本政治の舞台に大きな役割を果すようにな ・低賃金の政策への移行が、ここにはじまる。 基本的 意外な形で彼自身にはね 反動的秩序の堡塁としての寄生地主制を維持することは、 の利益を労働者階級にたいして擁護する権力すなわちボナバ には天皇制の絶対主義からボナパルチ 返り、一九二一年一一月、 ズ ムへの接近形態 原首 相 であ

たことが示されている。

である。 は鉄道

政治

官僚

る であ



日本帝国主義の危機 ―四大矛盾の展開-

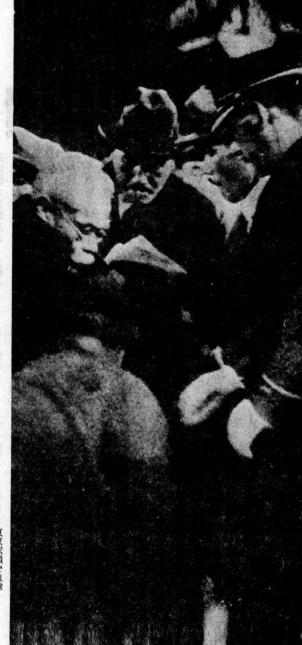

東京駅頭で狙撃

原内閣の末期には、

大戦中のもうけは使い果して正貨も減少し、

彼には原のような統率力はなく、 をもたない 内は動揺していた。原の後に高橋是清が首相・政友会総裁となり、政策転換をこころみたが、 帝国主義の の内閣はまた海軍大将加藤友三郎、 軍閥 国民の三大政党の対立がはげしく、各党とも敵本主義で、 はや大軍拡を中心とする積極政策はつづけられなくなり、 不況になやみ、それをインフレと相次ぐ救済融資で一時的にしのいでい ・官僚・貴族 0 い わゆる 七ヵ月で内閣は倒れ、 同山本権兵衛、 「超然内閣」が、一九二四年六月までつづく。 山県系の官僚清浦奎吾と、政党に基礎 政友会内では派閥争いがうずまいた。 反対党に政権を渡さな 内閣は行きづまり、 たが、 それは、

連との 途をたどる。 者 この (3)帝国主義相互間 階級と独占資本 対立という第四の矛盾をもち、 間に日本帝国主義の国際矛盾も深化した。 の対立を中心とする階級対立・闘争、 の対立、 以上の三大矛盾に加えるに、 この四大矛盾は相互にからみあい作用しあって激化の一 一般に帝国主義のもとでは、 (2) 植 シア革命以後は、 民地・従属国 の民族運 (1) その (4)社会主義ソ 国 動 との 内 の 対 労

いためには、

平気で軍閥

• 官僚と

結んだからであった。

日 本帝国主義もまた、 この四大矛盾を免れない。米騒動はその第一の矛盾の集中的なあらわ

経済界は慢性

命

た独立革

命

家

0

運動

\$

つづけられ

t:

れ あ 0 たが、 その 他 の諸矛盾とも 結 74 0 しつ てい

五三 -29 蜂 動起 終結とともに H 本 帝 K

主

義と植

地

朝

鮮

.

台湾

およ

U

4

植

民

地

中

k

との矛

盾

は、

第

----

次

大戦

最

初

0 民

大爆発を

した。

3 0) 府 全土 基本 0 1: 0 1+ B 事 + 0 地調 3 本 各地 業が tr 軍 完了 に殺さ 六 查 白 一八ヵ所 九一 頭 لح した半年 n Ш 称する、 九 脈 T い \* C 年 八四 南 る 後 朝鮮民 月 • のことで 東 三力 七 流州各 П 日 族 月で主要な蜂起は \$ 朝鮮民 あ の土 戦闘をまじえた。 地 0 13 地 た。 朝 族 取上げと日 兵器 鮮 は独独 民 族 はほ Ý. 0) 鎮圧され 0 抗 総 とんども 本 た B 督府 人 80 拠 お 0 点点と たが、 よび 大蜂 0) 報告 たな しなり、 朝 起 をし 4 -73 10 鱼羊 IJ \$ 朝 人の半 ラ L 鮮 剧 海 七九〇 争 封 歌 2 P は シ 建 n 朝 1 的 11 8 IJ 鮮 地 朝 H 主 7 K 0 本 鮮 独立 内 軍 育 総 隊

倍以 は 兵 を多少とも 、警察を普 鮮 上に 内 後 に米を増産させ、 鮮 B なった。 通 本 緩和するものでさえもなか 体」の名で、 警察に改め、 は 土地改良などは、米騒動でばくろされた本国 総督には 朝鮮 それを日 農業水利、 文官でもなれるように の民族文化を破壊し、 本へもち去るもの、 0 耕地改良などの た。 警察力は 民族語を抑圧して日本語を強制 事業を 朝 .... 武断 段と強化 鮮 軍 政策 進め と総 の食糧危機を解決するため され、 たが、 督府 に代えたという とを切り それ 朝 鲜 支 は AL 朝 13 0) 鮮支配 な 軍 n 事 化 朝 費 ま • 政策 収 1:

の民族的存在そのものを抹殺することであった。 一九二一年から台湾議会設置の運動がおこり、二四年からは、

こうはどうに。 民族運動にしげきされた台湾の反日民族運動も進んだ。 日湾人の間にも、一九二一年から台湾議会設置の運動

こりはじめた。 一九一九年五月、ヴェルサイユ条約が中国人の要求をふみにじって山東省の旧 「二十一ヵ条」以来、 日本帝国主義を最悪の敵と見なさざるをえなくなった中国の民族運 1 ツ利

しての新しい反帝反封建の革命に転化し、 ア社会主義大革命の影響をうけ、古いブルジョア民主主義革命から世界社会主義革命 その前衛となった中国共産党は、一九二一年に創立され、 その指導権は民族資本家階級から労働者階級に移 日本の共産党のばあいとちが 0 環と

を日本にあたえたことに反対した五・四運動から、新しい段階に入った。中国民族革命はロシ

たちまち広汎な革命知識人、労働者、 日本と列強帝国主義とくに米英との対立は、 および農民の間に根をはった。 大戦終了とともに、

上全面的 に禁止 された。イギリスも一九二一年五月には、 ーキをはずされた。一九二○年から、 またも日米戦争近しとうわさされ、 アメリカの日本移民排斥は熱狂 日英同盟の期限延長も改定もしない 一九二四年七月、 日本人移民 いわ ばブレ は事実 的

日本に通告してきた。

152

中国

|本土の

労働争議・小作争議も、ひんぴんとお

失敗と 主

な 第四

る。

日本の支配者は、

い

つか

はこの敗北

に報いようとし、

日本

陸

軍

は 涉

か

0 争

7

敵 帝 み 本

**K** 

は

すっ

か

り孤立してしまった。

国

義

0 義

0

矛盾、

社会主義ソ連との矛盾

は

前

15

のべ

た日本

のシベリ

ア干

戦

0

35

と極東問題に関する会議が開かれた。それにより米、英、 ラン 百 年 ス、 末 から二二年二月にかけて、 イタリ ア ~ ル ギー、 オランダ、 7 メリ カ ポルトガ の首唱により、 ル 中国 日の主力艦の比率は、 ワ お シ よび ント 日 ンでア 本 o) 九ヵ メリカ、 五、五、 国 0 イギ 海 軍 IJ

イツ利 であった。 まや仏伊をぬいて世界の三大強国になったのだと、民族的うぬぼれを煽りたてた。 が 中 か しワ 国 権 搾 \$ 日本 单 取 国 ント 0 0 15 競争をすることになり、 返 中国における「特殊権益」 ン会議できめられた「中国 還 させられた。そして門戸開放 石井・ランシング協定も日英同盟も正式に破 に関 なるものと独占的地 する九ヵ国条約」は、 0 名で、 米・英・日を頭とする列 位は否定され、 日本帝国 Щ 主 東 義 強帝 省 に 棄された。 大 0 I 旧 打 ۲

するつもりでも された。この比

ない

かぎり、

日本に不利では

なかった。政府は国民に、これをもっ

て日本

はい

がアメリカ本土進

攻作戦

率は日米戦争=太平洋戦争を想定したばあい、日本

政 るも アを主敵としたのにひきつづい 0 同 C 時 あ に世界の二大強国を主敵とする戦略は、 2 た。 それ は いつかは大破綻せざるをえないであろう。 てソヴェ 1 • 日本の経済力に余りにも シアを主敵とし、 海軍 は 過大な負担を強 7 × ij カ を主

階級

以

「上のような諸矛盾の深化発展は、民本主義者をして、いっそう急進化して労働者

せた。「白樺」派の理想主義も分解した。 の立場に移行するか、反対に独占資本と天皇制にひざまずくか、の岐路に立た 有島武郎は労働民衆の立場に立とうとし

移行できた。学者では河上肇、評論家では大山郁夫、文芸家では秋田雨雀らがそれであった。て、個人的な「教養主義」「人格主義」に安住した。ただ少数のものだけが労働者階級の立場に 二〇年)。漱石門下の秀才たちは、師の提起した真の国民的近代的文化の創造という課題をすて をめざして「新しい村」の建設を夢見たが、当然のことながらすっかり失敗した(一九一九~ て立ちえず、 自殺した。 武者小路実篤は、 階級対立を超越した勤労と芸術の 「大調和の世界」

そのかたわらに、 言論界では、一九一〇年代を通じて民主的言論の先頭に立っていた『大阪朝日新聞』は、 労働者階級自身の文学が生まれはじめた。

なす」と転向を誓った。 で、「我社の近年の言論はすこぶる穏健を欠き、偏頗であったことを反省し、今後は忠厚の風を 八年八月の 一白虹 日を貫けり」の記事で弾圧された後は闘志を失い、 同年一二月一 日付 の紙上

度を打破するためと説明されたのが、二二年二月の議会における野党共同提案の説明では、 年から中 原内閣 - 産階 が野党の普選法案を二度つづけざまに葬ってから、一時勢の衰えた普選運動は、二二 級 や青年知識人を主力としてふたたび勢力をもり返すが、 かつては 選 は 階 級

ラ

五

日になってようやく政府は、

朝鮮人迫害が

「諸外国ニ報ゼラレテ決シテ好モ

- ズ」、ただ外国の非難を恐れて、民衆の自重を望む布告を出したが、その布告文でさえも、

日本帝国主義の危機 頭山本権兵衛内閣が成立すると、 養には民衆と結ぶ気は全くなく、中堅の星島二郎、 に結 るために、平然として逓相兼文相として入閣した。 九月二日、 たとはいえ、 のうわさが事実無根 『集、「広く天下の民衆と握手して現状を打破する」と宣言し、民主的綱領をかかげたが、犬 の中 指 で二二年一一月、国民党が解散し、その中の進歩派が犬養毅を頭とする「革新 関東大震災の余震余災の中で、かつてシーメンス事件で政権を追われた海軍閥 『になるから、党員は手をひけと指令する。彼らは民衆を恐れたのである。 彼らも「民衆」の主力たる労働者階級に結びつこうとはしなかった。一九二三年 。 の 民 山本内閣 か、井戸に毒をいれて日本人を殺そうとしているとかのうわさが 大震災の 間 自警団は、 であることを十分承知しながら、 おこった九月一日夕方から、 は成立してすぐ戒厳令を発したが、 朝鮮人を見つけしだい不法逮捕 犬養は、閣内で普選を促進するとの名で、 、清瀬一郎らの民本主義的言論は新鮮であ それを積極 朝鮮 人が震災に乗じて暴動 政府も戒厳司 Ļ 的計 ほし 画的にひろめ警察 令部 ままに虐殺 旧友山本をたすけ \$ をお ひろまった。 朝鮮 こしたと

E

選

は

階

級闘

争撲滅のため」と理由づけられた。

憲政会幹部は、

民衆運動で普選を達成

するの

俱楽

シキコトニア

と軍 人暴動

九 隊

鮮 人暴動 この日 また陸軍、 のデマを明確に否定せず、 海軍、 内務省、 警視庁、戒厳司令部の代表は協議して、日本人 部にはその事実があるかのようにのべた。 が朝鮮

7 7

ŀ

・サラ

=

一大ナ

ル

迫害

ラ加

エタル事実ナシ」、朝鮮

人暴行の

「風説ヲ徹底的ニ取調べ、之ヲ事

相トシ 暴行 実トシ 真 相 7 テコ 煽 テ出来得ルカギリ肯定スルコト」、「海外宣伝ニ特ニ赤化日本人及ビ赤化朝鮮人が背後 トシテ宣伝ニ努メ、 動 シ 態度 9 n ヲトラシ 事実アリ 将来之ヲ事実 タル メ、新聞 = トヲ宜 紙等 二対 ノ真相 伝ス シテ調 ル 二努 トスルコト。 查 4 1 ル 結果事 コトし、 従テ一般関係官憲ニモ、事実 実ノ真相トシテ斯ノ如 これらの真赤なうそを シト 事実 (ノ真 Ξ

ルコト」と、

大がかりなうそ宣伝を決定し、

かつ実行した。

とや、 劾するにはいたらなかった。ここに民本主義および当時の社会主義者の致命的 三千人以上の朝鮮 をこめた弔慰をすべ った。衆議院 いては、声を大にして非難したが、 n 民本主義者 は 帝国主義民族がどこまで堕落しうるものかを、 憲兵隊 では、 2が大杉栄・伊藤野枝の夫妻ばかりかたまたま同伴した少年まで虐殺したこ。 \*を社会主義者も、大震災時に警察と軍隊が日本人革命家河合義虎らを虐殺 人を虐殺した事実に、 きであることを主張 田淵豊吉、永井柳太郎が政府に真相の発表と被害朝鮮 警察と軍隊と彼らに指導された町の自警団 したが、 抗議する声は、 それ 今もなお日 が せい 吉野作造などのほ ί, っぱ 本人民に警告してい い で、 か 政府を断固 人遺族への謝罪の意 には 弱さが が、 きわ 関東一 あった。 とし めて ことにつ したこ て弾 円で 弱

人

こみをめざして参加

L

7:

俱

本主派 義内 め に、 民 に 本 民 主 民 主主 義 本主 0 義 が 義 運 わ 0 動 で労働大衆と結 の歴 力は、 史的 Ξ 菱 進 步的 0 憲 C 政会、 つく積 意義を理 三井 極 性 解してこれ 0 から なく、 政 友会とい と協 ま た労働 わ 同 te する姿勢 るように、 運 動 0 指 から な 導 勢

15 利 真 向 選 用 脳 断 から 3 部に代 行」、「貴族院 n 挑戦した てしまう。 一表される独占資本家と大地 改革」「行政財 九二 に反対して、 四 年の清 政整理」を実質的 憲政・ 浦 主階 内 閣 政友 級 の政党が 革新俱 官僚と貴 スロ 天皇制 楽部 1 族 ガ 院 ンとする第二次護 0 議 三派 員 権力機構 0 みから大臣を選び の連 15 合(護 割り込んで 憲運 憲三派) 動 衆 が お よ

主義 \$ や新聞 除 運 す 動 る方針であっ 15 |を燃え上らせそうな形勢に先手を打とうとしたもので、 嬴政・政友両党の幹部 運動 迎合しない 真正 たが の政治」 官僚 のようなろこつな特権階級内閣 . 貴族内閣 を実現すると秘密協定していた。 を打倒するには、 が民衆をしげきして急進的 民衆や新聞 彼ら は 0 最初 力量 を は 利 革 用 新 は、 俱 な民 せ ざる 樂部 民

る

が

2

0

は、

清

浦

内閣

をえず、 樂部 の方では、 そのため に には革 この運動 新俱 楽部 を真に \$ 「革新的」 加えた方 が 15 戦 術的 推 進 す 15 有利 るためではなくて、 として、 後 か 3 これ 勝利 を 0 後 加 え 0 政 1: 権

革

割

織 した。 派は、 この内閣 六月、 清浦 \$ 軍 部大臣 内 閣を倒 は軍部 衆議院 以外からとれ 第一 党の憲政 ないてんは従 会総裁 来と同 加 藤 高 じで、 明 から Ξ 完全な政党内 派 の連立 内

閣 を

つく慣例がつづいた(ただしその期間でも内閣は議会外の軍部や枢密院によって倒される。 った、これは最初であった。これより一九三二年(昭和七)五月まで、 衆議院の多数党が政権に 議会 0 不 信

はないが、政党が政府に正面から反対し、元老などにも助けられず、政党自身の力で政権をと

任で内閣が倒されたのは、大日本帝国憲法の下では、清浦内閣ただ一つである)。

さいの社会運動を弾圧する武器とした。本法の制定は、 、産主義運動を取締るとし、じっさいはそれのみでなく、労働運動、農民運動をはじめ、 三派内閣と与党は、 公約通り普選法を制定した。 それと同時に治安維持法を制定施 内閣の発議によるのではなく、 行 i

2

政府に要求したことにもとづいている。 コミンテルンの援助で日本の社会主義・共産主義運動が強くなることを恐れて、 およびこのとき日本はソヴェト・ロシアとの国交回復をせざるをえなくなったが、 しかし議会でこの法案に反対したのは、 本法の制定を 衆議院では革 そうなれ

普選法が制定されると労働者階級の政治勢力が強くなるのを警戒して、その予防のために、

新俱

楽部の数人そのほか合わせて一八名、

貴族院では一名しかなかった。

族院 三派内閣のもう一つの公約である貴族院改革は、 は原内閣の貴族院操縦のころから、 衆議院に抵抗する力はしだいに弱まって かけ声だけで実質はなかっ た。

の場として、山県有朋を総大将とする官僚政治家と結びついたところにあった。 もともと貴族院議員の政治勢力は、 彼らが宮中勢力と一体になり、 ところが山 宮中を仲介 組織した、政友本党のみである。

この内閣に反対して、

前記の

護憲三派」

の運動が が政

おこり、

一郎派

友会を割

でこの与党になったのは、

失い、その翌年失意のうちに死んだ。これで貴族院議員の依拠した宮中の政治勢力は決定的 きるようになった。 上の資金を独占資本からひき出し、 勢力をも弱める。 めざるをえないような時代になったことは、それと結 から 原内閣をみとめたように、 その上一九二一年に山県有朋が、皇太子妃選定問題でつまずき、 一九二一年、皇太子裕仁親王妃の候補者として、 また伊藤博文や山県有朋は政治資金を宮中からひき出したが、政党はそれ 宮中勢力といえども華族でないものを首相とする政党内 貴族院議員の中核をしめる伯・子・男爵互選議員を操縦 **久邇宮良子女王があげられた。女王の母は旧薩摩藩主島津家の出** びついてのみ勢をはりえた貴 宮中における勢力を一挙に 族 院 閣

議 をみと 員 以

政党に対抗 議員を主力とし、 時代のこのような大勢をさとらず、山県直系の旧官僚の首領伯爵清浦奎吾は、伯子男爵互選 て、女王に色盲の血統があるとして反対し、山県がその反対運動の先頭に立ったが成功しなかった。 し、政党間の対立に乗じて一九二四年一月、 官僚出身の勅選議員 政友会の多数派であった床次竹二 などをも加 えた貴族院 前記 のように貴族・官僚内閣をつく 最大の会派 「研究会」をひきいて、

身であり、ときの内大臣は薩摩藩閥の元老松方正義である。そこで長州閥は宮廷勢力を薩摩閥に奪われることを恐れ

ら「改革」しようとして平地に波瀾をおこし、民衆の貴族制度そのものにたいする反対をしげ 対抗できなくなった。護憲三派内閣としても、 彼らに対しては無力になった貴族院を、 まき

は打倒された。これより研究会もまったく無力になり、貴族院はもはや衆議院

きし、天皇制身分秩序を動揺させることは、おざなりにとどめたのである。

護憲三派内閣とそれにつづいた憲政会の単独内閣は、

公約の行政財政整理もほ

単縮小と

ワ シントン会議後の加藤友三郎内閣における、師団定員の削減による六万三千余人の兵力減少 んどしなかったが、当時陸軍の兵力は近衛師団をふくめて二五個師団(台湾軍・ 東軍を除く)あったうち、四個師団の廃止を宇垣一成陸相の手で実現した。それ 関

機械化を促進し、 ためであった。 つには日本国民の熱望によぎなくされ、「世論を先制して国防力の改善をはかる」(字垣陸相 .ひきつづく、思いきった軍備縮小である。それは一つには国際的な平和主義の大潮流、また 陸軍は転んでもただは起きず、人員・馬匹をへらした代りには、 それだけ重工業との結合を深めた。 装備の改善

けるというもので、軍部と独占資本の結合の強化による軍備の近代化であった。第二に、 平時の常備兵員数をへらし、 その分の費用を軍事産業とその基礎になる経済力の育成にむ

この軍縮は第一に、第一次大戦後の世界の軍事理論で支配的になった総力戦の思想

をとり

兵員をへらした一方では、字垣軍縮のさい、中等学校以上の学校に現役将校を配属して生徒

内閣

課した。すなわち現役常備兵こそへらしたが、 とられても在営年限二年を一年半に短縮するとして、 練 を義 務 化 L また市町村 には青 年 訓 練 有事に動員してすぐ役に立つ予備兵力を一挙に 所をもうけ、 学生以外のすべての青年に その 訓 練をうけ た \$ \$ 0 軍 11 事 現 訓 練 兵

35 日本帝国主義の危機 ひ至尊 その念願 に任ずる所以にあらざるなり」とも書いている。「護憲」の「政党内閣」が を致すときは、 全青年にひろげ 学校教練と青年訓 の の 訓 する権力たることあ 軍隊 字垣 練 輔 「采配をふるべ 八十余万の青少年」、これを陸軍がにぎり「平時はともかく有事の日に於て 翼の を達 である、 統帥 陸 中枢とし 相 L たのの たかに見えたとき、 従来の如く純然たる軍の廓内にこもり居ることは、 大権は は と日記 そ o) 練 0 は、 き仕事」は、 して働か 日記に、 あ り。 る。 国家異常の場合においては単に軍隊を指揮するのみに止まらず国民 に書いている(一九二五年一二月三〇日)。また彼はこの翌 軍事力大増強であるとともに、 いわゆる非常大権これなり。 ねばならぬ」、 「二十余万の現役軍人、 軍部 陸軍のみがこれに当らねばならぬ、そのための学校 は このような恐るべ 政党内閣などがつづくかぎりは、 三百余万の在郷軍人、 陸軍の政治勢力の基盤増強策 現世相に照らしこの大権 き独裁 のための国 国家の前途を憂 成立し、 「真正 五、六 民掌 H 民本主 ええそ 握 発動 な は + 日 る 体 陸 万 記 制 0 に思 举 でも 軍 0 義 練 中上 から

から

ていた。

ワ

シント

ン会議以来の軍縮期に、軍人は肩身がせまい思いをし、

T

部

の政治勢力

掌 162

ガし てい た。 宇垣 から 不 安を い だい た ---現 ## 相 す な to 5 H 本

戦 に備えるという名による、 -0) よう な 体 制を 不

国主義 にし

0 K

内 \$ 退したか

際 る

0 内

党

0

閣

\$

また協

たのので

あ K そ

比戦線分裂性政党の結

であっ 労働

たが、

地下

0

共産

党の指導

下に

あ

る評

議会は尖鋭

がな闘

争を

展

開

L

た。

不 H 運

大きく後

に見

えたが、

それは

表面

Ŀ

のことであ

った。

そして軍

0

K

民

握

体

制

0

矛盾 動 の深化 • 農民運動はひきつづき発展した。 が、「総力 労働 組 合では 総 同 盟 が 最 大 0 組

つくっ 満 0 H た 農右 学生 派 は、一九二六年三月の第五回大会を分裂させ、 運動 本農民組合でも全国水平社 では、 一九二二年以来、 でも、 東京・京都その他の 左派 の共産系が指 ついで「全日本農民組 地方の大学、 導権をにぎっ 高等 た。 合同 専 2 盟 門 n 学校 ごを 15

で二五 |の「社会科学」(実質はマルクス主義)研究団体が 年、 小 樽高 商をはじめとして全国各地の学園で軍事教練反対闘 「学生連合会」をつくってい 争が展 開 され たが、その指 た。

そ

n

学生

した。 で労働 を双葉 そのうち三八名が 組 のうちに 合 ·農民組 川 ろうと、 治安維 合と結びついて、 二五年一二月 持法違反として起訴され 軍国主義反 か ら翌年 に 対 た。 か の大闘 1+ T 争となっ 学. 連 た。 の幹部を全 政 一府は k 学園 的 15

化 左翼

1 結 政 成 権 で 運 動 市 民的 \$ 前 婦 記 人 のように一 運動 の統 九二四年一二月、 が できた。 ただしこの運動 婦 人参 政権 と社会主義的 穫 得期 成 同 盟 立場の婦 会(の 選

同

運

く弱めたが、

それ

でも

---

九二六年以後を以前とくらべるならば、

この根本原因があっ

た。

戦線

の分裂は、

いうまでもなく労農階級

0

力

を

い

ちじ

日本帝国主義の危機 そし 右翼 数 体 の中 立に代 の労 二五年 意欲 īŁ. 家が 0 た て労働組 した(一九二五年一二月一日)。 衆 0 社会民 後 農 運 組 をそこなうと反対したほどである。 末から 4 \$ 表される左 可 動 農民労働 左右 体 三政党の対 、政党 から 合、 衆党の三 0 成 参加 0 長 労働者・農民の合法政党を出現させた。 農民 争 党 す の指導部に多かったことの反映であろう。 2 右 る 0 立 組 1両派 が が 力、 党がならび立って もとに 一がもちこまれ、 結 合 つづき、 成 の指導権争いがはげしく、 婦人団 され 普選法制定で労農大衆に政治的進 つくられ、 \_\_\_ た。 体、 九二 政府 分裂 文化 対立 一六年 単 の これは本当の労働生活を知らない はこれを共 が固定され した。 団体など、 末 には、 無産政党結 ほ 左翼 産党の別 けっきょく評議会も総 カコ た 二五年六月、 あら 15 成に 地 0 労働 方的 ゆる無産 政党が大衆団体 努力 出 働隊とみて、 農 の 一 な 無 民 L たが、 条件 階 産 党、 無産 党 級 中 政党組 \$ から 0 \_ をじ 立 しつ 間 同 評 でき インテリ 場 < 時 盟 議 0 織 3 15 H 間 \$ 会 0 たこと h 立 か 本 後 い と総 準 つ大 でき 0 労 5 備 出 附 お 農 結 会 は 可

う除

盟 が

多

賃

金 対

反

対

や母

性

保 任

羻

0

諸要

一求を出すことすら、「プチブル

的」要求で真

のプ

L.J

レ

9

IJ

7

的

革

0

理

は

立.

した。

は主とし

て後者

E

ある。

当時

の左翼指導者は、

労働組

合の婦

人が男女

0

差別

163

労働者

•

農民

段ちが いであ 7)

組織 人員から見ても運動の多様性とねばり強さから見ても、

新たな困難に直 づけざまに大打撃をうけ、 内 0 無産階級運動 面 した。 になやまされ 日本経済は さらに日 は 本資 一九二〇年の恐慌、 じめた日本帝| 本主義にとって最重要の K 主義は、 二三年の 同 時 関 市 15 中国 場である中国 東大震災とつ 市 場 でも

中国 が 年まで停滯しつづけ、二五年に一時的に回 L り、二五年には三一・○六までもどるが、翌年からまた低下し、三○年には二四・六三となる。 輸出 める日本の比率は、一九一九年の三六・三四%を最高とし、二三年には二二・二五にまで下 民族資本 は 一九二〇年の五億二四〇〇万円が二一年には三億六五〇〇万円 の軽工業が成長し、また大戦中に一時退 「復しても、その後また停滞した。 いていた米英勢力が復帰 に激減 中国 して、 の輸入貿易中 以 H 来二 本 Ö DU 林

軍事工業の拡張 一九二〇年の恐慌後も、インフレと救済融資、鉄道新設、大土木事業、電信・電話、製鉄 億か ら二六年度末の五一億円に増大 などの 国家財政の積極的な投資で――そのために内外国債 企業は依然としてぼう張をつづけ、生産力は増大 は 九一九年 度末

付では つづけ るの 二〇年以来 市 の慢性農業恐慌 場 0 拡大はできない。 がつづいている。 工業会社の利益率は二五年下期から 低下し はじめた。

月~ 五月、 か 青島と上海の日本資本紡績会社で、 のころ中国 では、 九二四年一月、 中国人のス 国民党と共産党の統一戦線 ŀ ・ライ + 労働者を射殺した事件が が成立し、二五年二

あ

35 日本帝国主義の危機 張 内閣 た る た るをえ t: 北 和 だけ H 英国 から 京 部 は 本 1, 板 か 4 K 避け、 主 L な 下 H 0 1 帝 1: 郭 義 幣 懸 本 開 ١, か 藤 15 K 抗 松齢 集中 0 案 ŧ 争 て、 原 カン 0 から 手先 た直 若な義 世 外 0 原 n L 交 則 i 界 済 機をは \$ H t: 進出 中 を 後 反 7 \* 的 T K 1) H 代 旗 あ 高 [K 15 K い お で、 中 本 0 を をひ 受諾 るとき、 国 交 0) 杉 反 る Æ 0 が 関 帝 直 的 0 うてい 内 ま は 1= 手 税問 る 五 隷 な 復 L た資本 か 閣 先 闘 から 派 を る ع 力 争は新 ٤ その 題 るとき、 道 え 幣 2 を 軍 面 L 主 用 てい L 极 \$ 枢 15 原 を 0 T 密院 1 其 義 選 外 た 外交の い Ł あ りべ す て勢力 た東 なたか 張 世 相 0 0 h など 3 そ 幣に から 戦 たっ 界 だ。 危 争 0 列 この撰 i は 原語 北 二 五. 15 て中 機 0 K 大 喜 を張 15 ま 7 軍 E 敗 H 会 戦 b 反 シ 重 閥 お 年 対 本 議 択 K 郎 0 直 > る n 張 5 秋、 を 10 民 後 作 時 で、 は 1 は か い 有 賢 族 期 ま お 0 > 霖 ると、 中 革 会 経 1: H 利 明 中 L 0) 0 15 な特 北 き K 反 命 議 K 済 入 本 C 勢 力 京 0 0 あ 帝 的 で 0 的 2 \$ 陸 手 -定 関 内 闘 情 H 進 た。 で 2 一税自 実現 争が 軍 は 先の張作 税率を定め 勢か 本 政 出 た。 馬玉祥 は はまっ 15 にとどめ き 主 6 ゎ  $f_{i}$ 九 重 か たとえば 力干 た。 権 相 \$ カ め • 霖が 要求 =: 单 さきに 対 K T t: 的 る 条 涉 不 X 重 事件 安定 する 安定 を 約 北 \_ カン に攻撃 九二 援張 を受け ŧ 0 方 中 英米 以 選 1: 期 ことは で 0 C 護 Ŧī. 後 諸 のために 択 15 あ せら 1 年 入 は 3 b 15 軍 2 拒 ギ 末 L n で 直 閥 h た。 IJ 否 か あ 3 き 面 11

揰

す 2

る n

租 iz

察

は

デ

Ŧ

隊

15 H

発

砲

L Ŀ

て

+

数

X

を

殺

L

数

+

٨

を ŧ

傷

1+

た。

0

Ŧi.

Ξ

事 ス

件

\*

抗

議

L して五

月三〇

海

の労働

者

と学生

の 大デ

が

お 0

ここなわ

n

た。

1 •

ギ

IJ

人

0

は 出兵を主張した。 年末には出兵 ĺ て郭軍を破った。また翌一九二六年三月には、艦隊を太沽に派遣して馮玉祥最初は出兵をためらった幣原外相も容易に陸軍にひきずられて賛成し、日本

軍を攻撃した。

とは上海・南京方面 を懐柔し革命を裏切らせようとはかり、 ○月早くも武漢を占領した。幣原外相と若槻内閣は、英米に先んじて北伐軍総司令官 蔣 介石 九二六年七月、 .に進出していた三井系資本や政友会の大きな不満 を買い、「軟弱外交」攻 広東の国民党・共産党の統一戦線政権は、 その革命干渉も、 イギリスほどにはなか 北方軍閥打倒(北伐)の軍を起し、 った。 そのこ

田中内閣と

撃がたか

まっ

二七年二月、 ちょうどこのとき、これまで何とか取りつくろってきた日本経済の矛盾 地方の 小銀行 0 破産が おこり、 三月には東京 小の渡辺 銀 行 \$ が爆発 倒 れ 20

担保 革命に積極的に干渉するにあった。 五銀行はじめ大小の銀行・会社が相ついで倒れ、空前の大金融恐慌になった。 令案を枢密院 軟弱外交」 で巨額 の貸付をしていた台湾銀行が危機にひんした。 の若槻内閣を倒し、陸軍大将田中義一が総裁である政友会の内閣をつくり、 に出したが、枢密院は本案は憲法違反であるとして否決した。その真の 月には大戦中に三井物産につぐ大商社となっていた鈴木商店が破産 若槻内閣は総辞職し、 若槻内閣は台銀救済のための緊急勅 その翌日台湾銀行は休業、 L 鈴木に無 東京の十 ねらいは、 中国

全国銀行預金・貸出中に占める五大銀行合計の比率

| 年  | 度  | 1923         | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   |
|----|----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 預金 | 2% | 19.5<br>17.2 | 24.2 | 23.7 | 30.6 | 32.8 | 33.9 | 35.7 | 38.2 | 40.4 |
| 貸出 | L% | 17.2         | 21.3 | 21.6 | 25.6 | 26.2 | 28.2 | 31.1 | 32.6 | 35.8 |

政

務

次 閣

官に森恪をあげた。は筋書通り政友会総

り政友会総裁田

中大将が組

織し、

首相

が外相

を兼

任

内

で早くから軍部と通謀している積極的な中国進攻派であった。

田中内 の資本家

第

森は中国で会社を経営していた三井系

精糖、 を占めるようになった。 五大財閥の 金百万円以下の銀行は整理した。この過程で安田、三井、三菱、 い、二二億円近い救済融資を出し、恐慌が一段落すると銀行法を改めて資本 疽 五大財閥銀行の支配的地位が確立され(上表参照)、鈴木系その他の企業も 金融恐慌対策としては、まず三週間のモラトリアム(支払い停止)をおこな 力を用い 紡績 支配下にいれ の諸産業は、 ず進出する 首脳部を東京に召集して、 恐慌処理の見通しのついた六月、 を一〇日間にわたって開いた。 られた。 「内科的方法」と、武力進出の「外科的方法」 四大財閥系の二~六社でその生産高の五〇~九五% 石炭、鉄、銅、 中国政策の基本を定める 政府は軍部、 石油、電力、 会議では、 硫安、 中国になるべ 住友、 「東方会 満鉄 人絹、

167

とが

して中国東北地方を中国政府からきりはなして、これを日本の支配下にお

「対支政策綱領」では、「満蒙は支那本土に非ず」と

された。

公表された

措置をとる」、さらに満蒙における日本の「特殊の地位」が侵される「おそれのある」ときは、 ことを根本目標とし、 益」や在留邦人の生命財産がおびやかされる「おそれのある」ときは、「断固として自衛の そのために、 中国の軍閥対立を助長して中国の統一を妨げ、 また日本

「機を逸せずして適当の処置に出る」とあった。

こに確定された。注意すべきことに、この政策は軍部中央から、ましてや出先の青年将校など から強要されたものではなく、責任ある諸機関の代表が慎重に審議決定して公表したもので、 かもこれ 中国革命に干渉し、武力を用いてでも中国東北地方を日本の完全な植民地にする方針 にたた する原則的な反対は、財界そのほか支配階級のどこからも出て 2 ない。 が、こ

打倒 は中国軍 翌二八年四 Ш 東省 この会議以前 東出兵)。 |八年四月、北伐が再開されると、政府は山東省済南に第二次の出兵をした。五月、日本軍||に全力をあげ、北伐を一時中止したので、政府は八月山東の兵をひきあげることにした。 一九四五年八月、 I 出 の済南入城をさまたげてここを占領し、 兵し 山東出兵は中国人を憤激させ、その反帝闘争を英国から日本に転じさせた。これ てい 0 五月、 たが 日本帝国主義の全面的敗退の日まで、中国の反帝闘争の相手は、 (第一次山東出兵)、 田中内閣は中国の北伐軍の北上を阻止するため「居留民保護」の名で そのすこし前に蔣介石は革命を裏切り、 さらに一個師団と一個旅 団 を増強した(第三 中国共産党 日本 日本軍

に集中される。また山東出兵とくに済南占領は、

日本と米英帝国主義との対立を激化させた。

う先例

が、

ここにつくら

れた。

軍部

が

政府を無視して満州で侵略

行

動に出るのは、

日

露戦争

重大

く満 けたが、 のときは 鉄 H IJ の理 を 車 立 本 すると関 力 ĸ K 関 は は 東軍 爆破 奉天 倒 民 民 事になった。 日 閣 を除 ここに に真実を明らか 本 東軍 首 0 is L 脳 関 道具に使おうとするだけであった。 て い 強 張 参謀河 新 硬 て世界 がこれをおさえた。 0 を 張 に抗 たな段階 満州を植民 作 殺 中 した。 霖 本大作大佐らは、 議 が は にして国民とともに軍を粛正するのではなく、 した。 ただちに知 に入った。 河本らは、 日本の野心を警戒 地にするためなら、 ワ シ 軍部 ン 2 1 この た。 は事件を中国 ン 一九二八年六月、奉天(瀋陽)の近くで張 会議以 日 さい一挙に全満州を占領しようとした 本 L 軍 0 後 どんなことをしても罰せられ ・部は河本を退役させたが、 政 必ずしも日本のいうことをきか 小 界上層 の北伐軍のしわざと宣伝 康 を保 部でも、 2 T い た日 やがて真 ただ 本と米英とくに 「満州 彼は 相 たが、 な 0 を いと まも 某 か

な

< 2

な

\*

が発展を発展で 度もあるが、 のことで、在満州軍や参謀本部の将校たちが、「満蒙独 平社であった。 政府 建を完了した共産党とその影響下の労働農民党、 日本帝 軍 部 0) 国主義の危機が深まるにつれて、その伝統 中国 蔣介石が革命を裏切 革命干渉・侵略に本気に反対 5 南京に政府をたてたとき、 立」をは L たの 評議会、 が強 は カン 2 日 九二 力に働きはじ たことも一 本農民組合、 t 労働農 年は 九 8 じめに 民党 全国 た 年

再

する統計(1927~37年)

| A .    | 曼 民     | 運 動    |         |  |
|--------|---------|--------|---------|--|
| 小作争議件数 | 参加小作人数  | 小作人組合数 | 組合員数    |  |
| 2,053  | 91,336  | 4,582  | 365,332 |  |
| 1,866  | 75,136  | 4,353  | 330,406 |  |
| 2,434  | 81,998  | 4,156  | 315,771 |  |
| 2,478  | 58,565  | 4,208  | 301,436 |  |
| 3,419  | 81,135  | 4,414  | 306,301 |  |
| 3,414  | 61,499  | 4,650  | 296,839 |  |
| 4,000  | 48,073  | 4,810  | 302,736 |  |
| 5,828  | 121,031 | 4,390  | 276,146 |  |
| 6,824  | 113,164 | 4,011  | 242,422 |  |
| 6,804  | 77,187  | 3,915  | 229,209 |  |
| 6,170  | 63,246  | 3,879  | 226,919 |  |

三年ごろまでは、 行」的な軽薄さもふくんでいたが、二七年から三 確保の要求が多くなるなど、質的な高まりが見ら 停」のため争議件数はへっているが、 その反面ストライキ日数は長びいている。小作争 小作料率の引き下げだけでなしに、耕作権 また知識 「小作関係調整法」による官憲の強制 共産党 の影響は社会運動 人が大量に左傾した。 日本の知識人向けの出版物は、 0 あらゆる分野に 小作人 それは「 0

参加人員も労働組合員数もかなり減少している。 六年にくらべて労働争議における罷業怠業の件数、 圧を加えた。そのため一九二七年、二八年は、二

れる。

求は、

ず、社会民衆党は南京政府を支持し、日本の山 武漢政府を支持し、 日本労農党はどちらも支持

出兵も事実上支持した。

田中内閣は、国内の無産階級運動にも苛烈な弾

労働運動・農民運動に関

|       | 労      | 働       | 運 動   |         |
|-------|--------|---------|-------|---------|
|       | 罷業怠業件数 | 参加人員    | 労働組合数 | 組合員数    |
| 1927年 | 383    | 46,672  | 505   | 309,493 |
| 28    | 393    | 43,337  | 501   | 308,900 |
| 29    | 571    | 77,281  | 630   | 330,985 |
| 30    | 901    | 79,824  | 712   | 354,312 |
| 31    | 984    | 63,305  | 818   | 368,975 |
| 32    | . 870  | 53,338  | 932   | 377,625 |
| 33    | 598    | 46,787  | 942   | 384,613 |
| 34    | 623    | 49,478  | 965   | 387,964 |
| 35    | 584    | 37,650  | 998   | 408,662 |
| 36    | 546    | 30,857  | 973   | 420,589 |
| . 37  | 628    | 123,730 | 837   | 359,290 |

を逮捕 県にわたって、 慄させた。 それでもこの成績を示したことは、 と同時に解散、 党員が公然と活動し、 万七千票あった。労働農民 八人を当選させ、その得票合計四七万一千票、 当選で第一党になったが、過半数(三三四人)に 男子普通 のうち最左派の労働農民党の当選二人、 友会との差は せず、民政党(憲政会の後身)が二一七人当選で、 全日本無産青年同盟の左翼三団体を解散させ 7 九二八年二月、 ス 選挙が 主 政府 義 わずか二人となり、 0 で労働 千数百名の共産党員とその は三月一五 弁士は検束という弾圧をうけ 論文でうずまっ 実施された。 衆議院議員総選挙ではじめて 農民党、 演説会はほとんどみな H 党の選挙運動には共産 政友会は二一九人の 日本労働 T 道・三府 無産政党は合計 い 支配階級 得票 組 合評 支持 \_ を戦 たが 開

刑に処することもできるように改めた。それは共産党のみの弾圧ではなく、自由主義・民主主 またこの機会に全国の道府県警察部の特高警察を大増強し、 治安維持法を緊急勅令で、

見て「政治上の暗黒時代が来た」と痛嘆した。 義・平和主義の思想と運動全体にたいする圧迫であった。憲法学者美濃部達吉教授は、 中内閣の中国革命干渉の失敗と暗黒政治にたいする非難は高まり、天皇までも張

が成 が久しく待望しながら、 とする、財政緊縮・産業合理化・金解禁が浜口内閣の三大政策とせられた。 出禁止解除を断行し、 首切り、賃下げ、労働強化により、 立した。 田中内閣は窮地におちいり、二九年七月総辞職した。代って浜口雄幸の民政党内閣 作霖爆殺について田中首相が真実を報告しなかったことを不満とするにいたって、 外相は幣原、蔵相は前日銀総裁井上準之助であった。中小企業の整理、 為替相場を安定させ、外資輸入の道を開き、独占資本の安定をはかろう 金解禁に必然にともなうデフレーションを恐れる産業資本と地主の反 物価を下げて輸出力をつけ、これを前提として懸案の金輪 金解禁は金融資本 労働者の

じまる空前 は恐慌前の頂点から恐慌の最低点までで、三○%ないし七○%も下がり、貿易は輸出が三 の大恐慌が資本主義世界全体をおおい、日本経済も最大の危機におちいった。

た深刻な不景気、首切り、賃下げがおこった。しかも一九二九年秋、

アメリカ

12

対でできなかったが、浜口内閣は一九三〇年一月、それを断行した。

予想され

族運動 推定 端を発 深刻 言 i 3 が 語 暴 する学生・労働者の蜂起、 を激化させた。一九二九年一一月、 n きわまる大恐慌は、 は空前の豊作飢饉 る。 に絶した。 三〇年一〇月台湾霧社の原住子生・労働者の蜂起、三〇年五 た。 一九三〇年秋の米作は大豊作 失業者は数十 親子心中、 となっ 必然に 娘の身売り、 方人に た。 国内の労農運動を激化させたば 翌三一年は北 たっ 月 朝鮮光州 であっ L 学童 以 降の朝鮮と満州との国境 帰 海道 たが、 の欠食は 農 者 の学生の日本人による侮辱への抗 もふくめ 東北 その いたるところに見ら ため米価 地 方の れば三百 かりでなく、 冷害 は 地 以 万人 . 帯に 大凶 前 以 0 朝鮮 れた。 作 半額以 上が お 1+ で、 失業 る . 台湾 抗 議運 下

から

74

%

0

物

価

0

合指

数

は

七

四五

カン

74

٤

な

0

とく

L 1=

民

ts 1:

日本帝国主義の危機 国 産 が 産業基盤 家と独占資本との融合 比 内閣 産 恐慌を通 率は 輸送 0 重 15 増大し 0 0 爆撃機が完成し、 0 演習 くら 強化 じて金融独 た。 \$ n 政 たが、 策で おこなわ 戦 車 \$ 占 した国家独 資本 あ それは浜 艦船 れた。 国産戦車による機械化兵団も同年夏はじめて編成され 2 た。 はますます発展 航空機 緊縮財政 占資本主義が 口内閣になって活動 田 中内 閣 の生産 0 0 とき、 した。 もとで陸海 成立しはじめた。それは のための 総力戦 重要産業統制法、 を始 重 軍省費も多少は 工業 め 0 ために資源 \$ 産業動員と空襲下 育成され、 輸出 を統 同 7 時 組 たが、 三一年春 制 15 合 総 法 運 0 用 力 が 予 軍 つく す 戦 算 に 需 3 0 U 3

髜

争の発展、

民

の暴動などは、

そのいちじるしい

例

で

あ

る。

n

日

五 動 0

民

浜 0

Ī |政策 が 前内閣のろこつな武力干渉政策を改めたばかりでなく、 一九三〇年口 ンドン

利害を第一にした。そのことに軍部は深刻な不満をもった。ことに幣原外交の

口内閣はこのように決して軍備をおろそかにはしなかったが、

し政府は、 力量を政府 保有の れた英・米・日・仏・伊五ヵ国の海軍軍縮会議で、政府が英米に妥協し大型巡洋艦の対米 一般国 がきめるのは天皇の統帥権を犯すと攻撃し、枢密院の大勢もこれに同調した。 主張を改めて六割としたことに、 民および財界の強い支持をうけて、断然軍部と枢密院に反撃し、 海軍軍令部をはじめ軍部は猛反対した。 この条約 彼らは兵 しか

本の 悪した。 で死亡した。この事件は、 内閣は天皇制の牙城軍部をもおさえるかのようであった。これより海軍も陸軍も政党を憎 三〇年一一月、 浜口首相は軍部に煽動された右翼青年に狙撃されて重傷を負い、 軍部の政党と政党内閣にたいする総反攻の先駆であり、新たな中国

兵力量を政府の一存で決定したのは、後にも先にもこのときだけで、

金融独占資

成立させた。

侵略の前兆であった。

174

しかも独占資本

念写真(首相官邸前) 第一次近衛内閣組閣記

「満蒙の危機」つくられた 難」として、政府にも軍部にも政党にも財界にも、 九二九~三〇 年の 大恐慌は 「経済国 難」として、 深刻な危機感をいだかせた。 闘 争の激 化 思想

そのうえ朝鮮や中国の民族闘争の発展が、日本帝国主義の前途をまっくらにし

本をひきいれて、満鉄の独占をおびやかす鉄道や港の建設に着手し、明らかに抗日の政策をす 年末以来、国民党政権に合流して、同政権の「青天白日旗」をかかげ、日本と対立する英米資 れた満州の支配者張作霖の後をついだ息子の張学良は、深く日本帝国主義をうらみ、一九二八 本資本の独占市場であり、満鉄は日本帝国主義のドル箱であった。その満州で、日本軍に殺さ 上は日本資本であった。北満におけるソ連の鉄道とその付属投資を除けば、満州 ていた。ことに満州の事態は、帝国主義者にとって、不利になる一方であった。 日本の対外投資の大きな部分は、満州に集中しており、また満州における外国資本の はほと 七割以 んど日

湖北 軍を組織 また国 江西の各省に強力な根拠地をつくりあげ、農民を解放する土地革命をおこない、労農赤 して、蔣介石軍の討伐をしりぞけ、その中国人民にたいする政治的思想的影響を強め 民党政権によって非合法とされた中国共産党は、毛沢東と朱徳の指導により、 本

0

危機

は

救 地

われないとした。 として「赤化の策源

彼らは、

そうするためには、

称するグループを結成し、

にここを根拠

ソ連 連は、 影響を深めてい の経済力 二八年から社会主義建設の第一次五ヵ年計画を実施し、 日本をふくむ資本主義世界が大恐慌で四苦八苦していたのとは反対に、 ・国防力は飛躍的に強化され、その全世界の労働者階級と被圧迫民族にたいする た。 このことは、 ソ連領と国境を接する朝鮮・満州 計画を上まわ の抗日民族運動 る成果をおさめ、 を強め、 社 会主

"

本国内の革命運動を強めるものとして、日本の支配層の危機感をいっそう深めた。

関 記 はなるべくさけ、 ĩ 0 この情勢 のような基本方針にたいする軍の反対の集中的な表現であった。 独立を彼らに 陸 軍 国際的には英米とできるだけ協調してその金融的協力をうけ、 o 一海軍部はこれにはげしく反対した。 中堅将校 にたい 有利 して、 紛争は政治的 たちは、 なように最大限に拡張解釈しようとするだけ 浜口内閣とその背後の財界主 満州 の情勢を重視し、 に解決 して、 ロンドン条約にたいする軍部の反対は、 日本帝国主義 この地を早く完全な日本の植民 流は、 の地位と勢力をまもろうとした。 まず国内 ことに陸軍省、 のことではなく、 中国にたいしても武力干渉 経済 の建て直 地 とし、 軍 参謀本部 しを第一と 政府 部が 統 帥

に「桜会」

民間の大川周明らと組み、三一年三月には、宇垣陸相をかついで、まず国内の体制を一新せねばならないとして、ひそかに「桜会」

「地」と彼らがみなしているソ連に痛撃をあたえなけ

さら

しかも彼らは何の処罰もうけず、事件は極秘とせられた。彼らは安心して戦争放火の

クーデターを断行し、軍事独裁政権をたてようとしたが、宇垣が中途で変心したため、未遂

計画をねり、 まず戦争をおこし、それにより国内にも非常事態をつくり出してクーデターをお

を変更して臨戦体制をととのえた。その間に南満州の万宝山における朝鮮人農民と中国人農民 こなおうとした。 三一年七月には、 陸軍省は朝鮮への増兵をふくむ軍制改革案を発表し、ついで関東軍

は、「満蒙問題」は武力で解決することを暗示した。個々の少壮軍人のみでなく軍中央も、 て、国民のショーヴィニズムを煽りたてた。また八月四日の師団長・軍司令官会議で、南陸相 月|七日陸軍省発表)を利用し、軍部と政府は、「日本の生命線満蒙の危機」をもうれつに宣伝し の衝突事件をおこし(七月)、あるいは軍事探偵中村大尉が張学良軍に殺されたと称する事件(八

「満州事変」と た。三月事件は国民にこそ極秘でも、政府が知らぬはずはない。 軍のこの動きをくいとめようとする真剣な努力は、政府も政党も全然 南陸 相 しな カン

のように戦争準備をととのえていた。

陸相に注意したが、その内容そのものに反対してはいない。中国内政不干渉をいう幣原外相自 についても、 幣原外相は閣議で、訓示を外部に公表したのは穏当ではないと、

三〇年一二月、中国がわが満鉄の独占をおびやかす鉄道建設を計画したのについて、こ

怠ってはならぬ」と、戦争準備をはげましていた。八月三一日政友会の幹部会でおこなわれた を承認した。 森恪ら満蒙調 いかなるぎせいをもかえりみず、敢然として奮起せねばならぬこともある。国民はその準備を また若槻首相 その中には「支那の処置に不当不法なものがあれば、また国家の生存を防衛せんためには、 止するためには「アラユル手段ヲトル」ことを出先に訓令していた。 は、八月の民政党大会でおこなう演説草稿について閣議で諒解をもとめてい

ず満州侵略の戦争をかくごしており、その準備を進め、国民をその方向に誘導していた。 けに全満州占領の戦争をおこそうとしたときには、 には知らされていなかった。しかし三年前に関東軍参謀たちが張作霖を爆殺し、それをきっ 宣戦布告なき戦争、いわゆる「満州事変」をおこした。その計画は関東軍司令官にさえも事前 満鉄線路をみずから爆破し、それを中国軍の攻撃とでっちあげ、中国の東北地方占領のための 地位に取りもどすためには、国力の発動にまたねばならぬと確信する」といい、幹部会はそれ たが、今回は司令官はただちに部下の不法な戦争開始を承認し、それを合法化した。同日、朝 つまり幣原外相をもふくめて、政府も与党の民政党も、軍部および政友会と同様に、遠 一九三一年九月一八日、参謀本部と関東軍の一部の将校たちは、奉天(瀋陽)郊外の柳条溝 !査団の報告は、満蒙では「事実上の交戦直前の状態である」、「日支関係を合理的 関東軍司令官はだんことしてそれをおさえ から

独断出兵にたい 他方でしばしば事変不拡大を声明したが、戦火はたちまち全満州にひろげられた。一九三二年 の兵を独断で国境をこえて満州に進撃させた。 鮮軍司令官は関東軍の要請により弾薬輸送・軍隊出動の準備をすすめ、二一日には公表四千人 月には、 陸海 し、若槻内閣はその出兵費の支出を承認した。政府はこんなことをしながら、 軍 が共謀して上海でも戦争をおこし、 朝鮮軍司令官のこの明白な統帥権じゅうりんの 同方面に利害が集中している英、米、仏

軍部 はなかったとはいえ、前記のように政府自身も戦争への地ならしをしており、三月事件以来の などの目を満州から一時的にそらせ、三月一日にはかいらい「満州国」を発足させた。 |府は事前にこの戦争計画を正確には知らず、またこの時期にこんな形で戦争をおこす意 明白 な戦争準備をも、 おさえようとはせず、 開始された戦争にも、 原則的に反対するも

のではなかった。

るのに、苦しい弁解をして軍部を援護することだけであった。 をはじめ諸外国が、 これにブレーキをかけようとしたというが、 幣原外相 メリカは激烈な辞句をつらねて日本に抗議してきたが、大恐慌の対策に手いっぱいで、 どうして軍の「暴走」をおさえることができよう。彼のなしえたことは、 などは、 正 日本の九ヵ国条約違反、 面 から軍部 に反対しても効果はないから、 不戦条約(一九二八年)違反にはげしく抗議してく 軍が政府を無視して戦争するという大原則をみと 軍にいちおう同調 L なが アメリカ 5 実

合法 前

の共

産党とその影響下の人々は、

戦争に正

面

から反対した。三一年から三二年

i

協議

会」(全協)の勢力は、

以前

15

な

発展

をした。

15

公然と発表

する道

はなか

った。

共

産党とその指導下の「日本労働組合全国

全協組合員の数は、

三一年末には一万人登録されており、すぐなくともその五倍の人が影響下

総会は 威を強 は 効 その前 国民の動向 その 調 る 0 四二対 報告書で、 対 体 し、 「満州国」承認も、民政・政友両党の方が政府に先走って熱心に主張した。 日 戦争開 1+ 満州を列強で共同管理することを提案した。その報告にもとづく決議案を、 一(日本)で可決したので、日本は一九三三年三月、 戦直後に、関東軍の主力第二師団 h せ 日本の行動は自衛とはみとめられないといいながら、 始の当初は、 は何も できなか 国民は必ずしも戦争に熱狂したのではなかった。 つった。 イギ たとき、 の本拠である仙台市で、満州青年 IJ ス人 リット は シ 連盟を脱退した。 を団 長とする国 満州 の「赤 際連 連盟という軍 連盟脱 たとえば開 化 盟

調

退も

連盟 の脅

政府 満 国主 同 東京帝大の植 州 様 0 事 管理下 批判者 変を精 F から iz 密 民政策学の教授矢内原忠雄は、、戦争熱をあおる演説会を開い は多かったが、 あ な学 5 術 新聞 書 で遠まわしに批判したが、その書は多くの読者をもっ 雑誌 この時期に大量情報伝達手段として本格的に発達したラジ も政府のきびしい検閲で、 い その師内村鑑三が日露戦争に反対したのと同様に、 聴衆 戦争に批判的な言論・文章を、大 弁士をやじり倒 したとい た。 知識 3 オは、 人 には また

盟を守れ」などという、一般国民にはむしろ恐怖感さえあたえるスローガンを、どんなときに 「帝国主義戦争をブルジョア地主天皇制打倒の内乱へ」とか、「労働者農民の祖国 ソヴェト 同

ちこむことに成功した。しかし一方では、彼らはこの戦争を主としてソ連侵略の準備と見なし、

にあった。共産主義者たちは、勇敢に戦争に反対し、まれには兵営や軍艦にも、反戦ビラを持

もできないことであった。 るものであると非難した。これでは国民の反戦・平和の要求を組織し発展させることは、夢に ももち出し、ソ連擁護と天皇制打倒をいわない反戦・平和論は、本質的には帝国主義を弁護す

まもなくひっこめた。社会民衆党と総同盟は、最初から戦争を支持した。 労農大衆党(もとの日本労農党を主とする中間派の合法無産政党)は、最初は戦争に 反対 したが、

に誘導して、「一九三五、三六年の危機」に対処していまから用意せよという、「準戦時体制 ら孤立したことは、日本の前途について国民に不安をいだかせたが、政府はその不安をたくみ 正義の行為であると信じたいという気持と結びついた。また連盟脱退により日本が国際社会か のころには出征部隊も全国から出ており、出征兵士の背後には、その無事がいせんを祈る多数 の肉親知友があり、その人々の、無事がいせんを祈る心は、戦争が日本にとってさけられない やがて国際連盟脱退のころには、国民の圧倒的多数は、熱烈な戦争支持者となっていた。そ

つくりにもっていった。戦争開始とともにそれまでの緊縮政策はインフレ政策に転換され、軍

恐慌から脱出し、 需産業を先頭に、 三三年には好景気にさえ向ったが、 産業活動 いがかっぱつになり、 三二年はじめには、 このことが、 大衆に戦争を支持させる条 日本だけが列国 15 先 が 1+

件ともなった。 の間に反戦平和主義とマルクス主義は徹底的に弾圧された。共産党は三二年秋に新し

月、もとの党最高幹部で獄中にいた佐野学と鍋山貞親が、コミンテルンとの絶縁、天皇制擁護領をもって、新たな発展にむかうかに見えたが、幹部はたちまち総検挙され、さらに三三年六 禁止などの事件がおこり、「国体明徴」の名で天皇絶対信仰が強要された。 義と民主主義も弾圧され、三三年春京大の滝川教授不当免官、 なだれをうっ 民族主義への「転向」を声明してから、転向者が続出し、検挙されていないマルクス主義者も、 時期は日本のジャーナリズムを支配していたマルクス主義的言論も消えてしまった。 て転向しはじめた。三五年春ごろには、 もはや共産主義者の全国的組 三五年美濃部博士の天皇機関説 織は 天皇制擁護 自由 なく、

友会内 五・二六へ 閣 から 成立した。 ーデターを計画したが、内部分裂や軍首脳部のためらいで不発に終っ 満州侵略開始一ヵ月後の一九三一年一○月、三月事件の首謀者たちは しこの事件で若槻内閣は動揺し、 即日新内閣は金輸出を再禁止し、 一二月ついに総辞職、犬養毅首相 積極的に戦争推進の姿勢をとっ のもとに政 た。 またも た。

し右翼はこの内閣にも満足せず、三二年二月に前蔵相井上準之助が、三月に三井財閥の最高

幹部団琢磨が、「血盟団」という、青年将校たちと共謀していた民間右翼集団に殺され、

五日には、海軍将校と陸軍士官学校生徒の一団が、白昼犬養首相を官邸で射殺した。「政党内 はここに終り、以後の内閣の総理は軍人または官僚か貴族にかぎられ、 政党出身の大臣

加えられたばあいも、 この後も軍人たちのクーデター計画はしばしばあり、また十月事件以来、軍人の間にも「皇 それは「挙国一 致」のていさいをつくるためだけのものになった。

道派」と「統制派」の激烈な対立がおこった。皇道派は主として新興の軍事産業財閥と結びつ

とする一派で、「総力戦」のために三井・三菱ら旧来の財閥とも協力しようとした。それを皇道 き、名実ともに軍部独裁政権をつくろうとした。統制派とは陸軍省軍務局長永田鉄山を指導者

その公判中の翌一九三六年二月二六日、在京師団の皇道派将校たちは、 派は財閥の手先として攻撃した。一九三五年八月、皇道派の将校が永田を局長室で斬り殺し、 おこした。彼らは蔵相髙橋是清と斎藤実内大臣、渡辺錠太郎教育総監を殺し、 部隊をひきいて叛乱を 鈴木貫太郎侍従

元老西園寺公望、 重傷を負わせ、 前内大臣牧野伸顕をおそったが、二人は危うくのがれた。、岡田啓介首相も殺したつもりであったが、それは人ちがいであった。また

導者北一輝は、三井財閥の池田成彬から生活費をもらっていた。北の「日本改造法案大綱」で財閥を憎んだが、独占資本主義の体制を変革しようとするものではなかった。彼らの理論的指 乱将校たちは、 血盟団事件以後のすべてのテロリストと同様に、農民の惨状に心を痛 め

の大企 有国営とすると 個 人財 業であったから、 (産は一家族百万円以内、 いう。 当時は この 私有財産 「百万長 私企業の資本は一千万円以内とし、 制限 者 は は数えるほどし かお らず、 それ 千万円 以 Ŀ 0 0 企 私

業は 有

第 産

財

げて日本 その反面 に国家と大資 をっ で 世界 階 本を融合させるもの 級 中の 闘争を絶滅」 大小 国 家の上に君臨する最強の国家」とするという。 であった。 行政は在郷軍人団会議と天皇の官吏がおこない、 また同法 私的大資本家をなくするものではなく、 案では中小地主は社会に必要 つまり後の「 なりとした。 国力 たん をあ

叛乱軍 は四日 目 に鎮圧された。そして叛乱将校の期待した軍 部 独 一裁は、 となり、 統 制

字」の構想と同じであ

の首 最初の構想
太平洋戦争の 相、 相、 海相、 が実現する。 たちも軍の注文通りにえらばれ、 蔵相、 外相 事件の後、 の五相会議は、 元外相広田弘毅が陸軍の同意を得て首相 「国策大綱」を決定し、「東亜大陸に 軍部大臣現役武官制も復活された。 同年 お 17 る帝

南洋 威 Ŧ を除去 の地 想 方面 > が がうち出され、 3 歩を確保 15 するとともに、英米に備え、 策とさ たいい n して我が民族的経済的発展を策す」という。 するとともに、南方海洋に発展を期する」のを根本国策とし、「北方 たの 経済も財政も国民生活も軍国主義一色にぬりつぶされた。 である。 この構想 日満支三国の緊密なる提携を具現し、 を実現するために、「広義国防」と「 すなわち後の太平洋戦争にい 南方海洋こと 庶政 メリ 新」の ソ国 デ

ス

の

1

され、「思想犯保護観察法」が つくられ、 左翼運動 の前科のあるも 0 は、 常時警察に 保

観察されることになった。

1+ かった。 なしには 地 で一般の産業開発は進まず、また満州を本土の商品輸出市場として発展させることもできな を占領した軍部は、 な軍人的征服欲から出たことではなく、 の中国人を奴隷のように酷使して軍需工業をおこすだけであったから、 相 会 しかも中国共産党の指導する抗日ゲリラ部隊の活動がさかんで、関東軍は「匪賊」 何もできず、 「議が英米との対立激化をかくごの上で、 たちまち積極的に財閥資本をむかえたが、それも満州を兵站基地とし、はじめは満蒙に財閥は入れないと豪語していたものの、独占資本の協力 満州侵略以後の戦争経済 南洋 への経済発展 の必然的結果であった。 を期すと決定 財閥 したの が もうけるだ 資本の協力 は

伐に明け暮れてい

た。

の反面 には全工業生産高 の口実をもうけて華北 軍部と政府は、抗日の根拠地をたたくということで、華北占領をくわだて、三五年から 本 経済的には、 には、 経 滋済は、 工業原料の輸入が激増し、輸入をまかなうために綿糸・綿布などのダンピング輸 軍需生産を起動力として重化学工業が急速に発展し、 軍事費とかいらい政権育成費の増大で、本国経済をいっそう困難ならしめた。 の五二・七%をしめた。工作機械工業もこの時期にようやく確立された。 に侵入し、 河北省とチャハル省にかいらい政権をつくった。 その生産高は一九三五年 か しこれ 種

イツでは、

これより先一九三三年、

不足を解決しようというのが、南洋とくに外南洋に「民族的経済的発展」をはかるという、広 出をしたが、欧米各国はそれに対抗して関税障壁をきずいたので、 石炭、 輸入超 石油、 過が激増した。のみならず戦争拡大とともに軍需物資の要求は加 ゴム、錫など近代戦争に必須の基礎物資のいちじるしい不足が生じた。その 三五 年 から輸出 速度的 に増大し、 も不振 にな

皇制ファシズム日独伊枢軸と天 [内閣五相会議の決定の意味であった。 対立せざるをえない。すなわち五相会議が「英米に備え」と決定せざるをえ 南洋に進出しようとすれば、その方面を植民地としている英、 ないわけである。しかも日本はソ連にたいしては激しい憎悪をもち、「満州 仏 蘭、 米と

国」をつくったのも、対ソ攻撃の基地を固める意味をもっていたほどである。ソ連は日本の攻

一九三五年一月、北満鉄道を「満州国」に譲渡するなど、慎重に日本の挑発

中国侵略 イツと一九三六年一一月、 孤立 日独共同して防衛するとしたが、実質は対ソ攻撃の秘密同盟であった。 感の深まる広田 内閣と軍部 日独防共協定を結んだ。それは表面はコミンテル は ョーロッパでソ・英・仏・米と対立しているナチ ンの世界革命 ス

をかわしながら、 撃をさけるため、

国境の防備を固めていた。

社会民主党・キリスト教民主党その他いっさいの政党を禁止し、労働組合を破壊し、完全な暴

ヒトラーのナチス党が政権をとり、

共産党から始め

英 力 ·仏 独 裁 体 米と対立し、 制 をつくりあげ、 またとくに反ソ反共、反ユダヤ人政策を狂気のように進 ヴ 工 ル サイユ条約を破って再軍 備を進め、 植民地 の分配を要求 心めてい た。 7 188

九二二年、 B との 防 間 共 、協定 15 イタリアの社会主義革命運動の昂揚にあたり、これを鎮圧 べ の一ヵ月前に、 ル IJ . د D 1 ドイツとムッ 7 枢 軸とよば n ソリー る政治的 ニの ファ 同 盟 が ッショ党独 成立してい 裁 して成立 たが、 0 1 3 日 した独裁 リア政 独 防 府 共 協 政

成立 の翌月、 1 • タリ 日本は アは • イタリア 満州 1 E 0 を、 エチオピア領有 相互に承認する協定を結 ―三五年一〇月に侵略開 h だ。 事 実上 始、 0 日独 三六年五 伊三国 月併 政

盟川 7 東京 7 ッ シ 3 ~ ル P IJ ナチスは、 ン D 資本主義反対、 7 枢軸 が できた。 国家社会主義のデマゴギーを特徴とするが、 反ソと反英米仏がこの枢軸 の心棒であっ た。 実体

危機

15

ひん

ï

た独占資本の暴力独裁

にほ

か

ならなかっ

た。

日本

0

m

盟

団

から二・二六の叛乱将

彼ら

校にいたる軍

部

独裁推進者

も、反財閥をとなえ、じっさいに財閥代表を殺しさえしたが、

たように、 主観 は どうあ 独占資本と国家を融合させ、 れ 彼らが推 進 ī た体制 絶対主義天皇制 の内容は、 先 に彼ら 機構 の中核 の理 論 的 である軍 指導者 部 北 がそ 輝 0 につ K 家 てみ

権 フ をに 7 田 シ 内閣 ぎり、 ズムという。 の「広義国防」「庶政一新」体制と日独防共協定を第二段とし、一九三七年七月 日本帝 その体 B 二主義 制 0 は 危機を打開しようとするも 五 • 五事件後の政党内閣否認を第一段とし、 0 で あ 2 た。 した が つ てこれ -を天

広

中国侵略 は、 せただけである。その 一方社 会大 衆党(もとの社会民衆党を主とした無産政党右派の統一政党)は六 民戦線のできる主体的 内戦不干渉と称 る大規模な軍事援助をゆるしたので、 将軍フランコ (三六年三月)、スペインでも三六年二月、人民戦線内閣が成立した。 の資本家をふくめた「反ファ ぎりの抵抗 軍部へのぎり 本では、 全世界の反ファ 民 四翼团 0 間 15 この当時 が叛乱して、スペインは大内 体が多くの候補者をたてたが、 カン して、 のよびかけにより、 なり広まっていた。二・二六事件の一週間前 " 共産 条件はなかったが、二・二六事件 ナチス・ ショ人民勢力がスペイン政府を助けたが、イギリスとフランスの 党はすでに壊滅状態で、 ッショ ドイツとファッショ 労働者階級の指導のもとに、 人民戦線」 人民戦線は二年半にわたる英雄的抗 乱 その得票はわずかに全体の二%で、 におちいった。 の運動 労働者 ・イタリアの政府 が進んだ。 の前 組織も 後 フランス・イタリ いには、 におこなわれた総選挙では、 それはまずフランスで成功 農民そのほ きわめて弱くなっており、 これにたいしてファシ 反軍反ファ 0 フラ 戦の後敗北 カコ ン ア・ 0 六人を当選さ ッ = 勤 ショ 軍 労者と一 ソ連をは 1= の気分 政府は、 ス す

始

の

日

中全面

[戦争とその後の国家総動員法制定・実施を第三段とし、一九四

〇年、

日米戦

争を

たって完成される。

にした第二次近

衛内閣

0

面

して、

3

1

П

ッパでは、イタリアとドイツを先頭とするファ

シ

ズムと戦争 にい

の危

15

=

ミンテ

ル

ン第

七

回 機

大

「大政翼賛」=新体制と日独伊三国軍事同盟

民主主義と平和を守るために、一九三五年の

民需生産 強化は、 %の票を得て、 の中小企業は四苦八苦し、 国民の不満をさらにたかめた。その土台には、準戦時経済の矛盾のしわよせを受けて、 議席は従来の五からいちゃく一八にふえた。二・二六事件とその後の軍部独 労働者は出来高払いの賃金制や臨時工制などで実質的に賃

にかけては、第二次大戦前の日本で労働争議の参加人員がもっとも多かった(一七一頁の表参照)。 フレが進み、 国民の生活難が急速に深刻になったということがあった。三六年から三七年前半

金を切り下げられ、農民は戦争の拡大で働き手を奪われ、肥料の入手も困難になり、

それに応ぜず総辞職した。 松は、 議士にも、 軍の政治干渉を公然と非難した。 軍部に多少 その後任に、 の批判を加えるものが出た。 軍部は激怒し、 元老・重臣(首相の経歴があり前官礼遇をうけるもの)は、 議会の解散を要求したが、広田内閣 三七年一月の議会で、 政友会の浜 田

は

であった。 宇垣一成大将を推薦した。これは議会と政界最上層部の軍部にたいする、 つくろうとして議 |両党が依然として多数をしめた。ことに社会大衆党は三七名を当選させ、日本無産党(社大党 ついで軍の要望で林銑十郎大将が組閣した。 陸軍は字垣の組閣に絶対反対し、 会を解散した。四月の総選挙では与党の昭和会などはむざんに敗北 陸相を出さないことでその組閣を流産 林内閣は明年度予算の成立後、一国 せいいっぱいの抵抗 させた。 党体制

擁護すれば、 に不満なもの

自分に傷がつくのを恐れてこれを見放した。林は退陣せざるをえなかった。 本年一月結成)は全国最高点の当選者一名を出した。軍部はこれでもなお林内閣を

か

190

またイ

H

本

が中

国に帝国主義をほ

L

い

ままに

できたの

は、

中

-国民

族がまだ統一されておらず、

そ

0

翌

九三六年一二月、

陝西の共産地区攻撃

の第一線

に配置されていた張学良

は、

督

戦

0)

た

め

頭 あ 月 軍 に 部にも政党にもよく、 DU 五 歳 0 「青年」 公爵近衛文麿 住友財閥を背景にもち、 が 組 閣 した。 国民 彼は 皇室 0 間 にも にも彼の っとも近い 「若さ」と Ŧi.

摂

に期待する空気があった。このような近衛にたいする各界各層の期待を利用して、「挙

K 族中統国 致 机一戦線国の抗日民 の戦争体制をつくるのが、近衛内閣 り先、 そのときすでに中国 江西 省 0 根拠地 では、 で蔣 強固 介 右 の使命であっ 軍 な抗 0 五回 日 民族統 にわわ た。

知性」

軍の 追討 をうけながら、 産党と赤軍 言語 は 北上し 15 絶する苦難にうちかち、 して抗日 0 第一線に 出る 万キロ ため、 三四年一○月江西 攻擊 省 西 日を出 に 移り、

たる包囲 戦線

をしりぞけた中

I

共 t

から

つくられ

7

た。

n

またこの長征の途中三五年八月一 ,堅固 ・一宣言を発した。 四な根拠 地をつくった。 それは深く中国人民 Ħ 大長征 中共は抗日の の過程 の心を動 で、 ための全民族 毛沢東の指導 かした。 0 権 4 が 結 不 ・動にうちたてられ 内戦 0 停止をうった た。

中共 西安に来た蔣介石に、 0 西安事件をへて、 周 恩 来が西安に急行 抗日 中 Ī 一の抗 して蔣 0 ための内戦停止を要求して拒否されるや、蔣を監禁してしまった。 日 民族 ・張を説得 統 一戦線の結成 Ĺ 蔣は内戦停止 は急速 に進 と団結抗日 h だ。 を誓って釈放され

た

条件が リスは 量 あ から 2 発 たから 揮 なお中国の赤化を恐れて日本に宥和的であ され てい であっ ない た。 ことと、 第二の 条件はワシ 日 本 0 行 動 ント から 英米 > 会議 5 帝 K アメ 以来 主 義 IJ しだいに失わ 15 カもまだ決定 助 1+ 3 n T 12 いること、 的 0 0 15 H あ 本 を妨 たが

族統 立すると、 する力はな ば、 一戦線 今のうちに国民政 関東軍 かっ が 帝国主義日本 たので、 一参謀 長東条英 日本は 府 15 の前途 機 \_. 「満州事変」 撃を加えて は 15 内 大きく立ちふさがっ 划 15 以来 おか 現 ね 1 0 ばならぬ」と進 0 中 中 K E 一侵略もできたが、 情勢を対 to 軍部は 言 ソ作 あせっ した。 戦準 60 まや 備 た。 0 見 近 中 地 衛 K かっ 内 0 3 閣 抗 が成 H 民

参謀本部 面戦争全 グ日 本 15 軍 けた。 同 i その一 中国軍 屈 調して、 服 カ L 0 いり 月後 わ 不法攻撃をうけたとの 華北 助 t 月 る 0) にニ -\_ 九三 支那事変 個師団を急派することを決定し 日停戦協定を結んだ。 七年 七月七日、 の発端である。 いいいい から かりをつけて、 北京 ところがこの同じ日、 0 華北の 郊外蘆溝 蘆溝橋 た 中 K 日本軍 第二 で、 近衛首相 九軍 は中 夜間 東京 はとく の軍長 K 演 軍 習 中 の近衛内 15 宋 0 哲 争 H 政界、 元は、 を 本 軍 から かっ

財界、 こらで「重大決意 2 援部 オ 隊 新 論 聞 が到着した七月二八日、 界 \$ 0 代表を 大々的にこれを報道 を示 招き、 せば、 政府 中 E 0 は屈服 L 本軍 重大決意」を表明し、 国民の戦意をかきたてた。 -は北京・天津地区で総攻撃を開始し、 するだろうと、 たかをくくっ 举 K 致 政府でも 0 T 無条件協力をもとめた。 U 軍の 1:0 翌日 中 央でも、 にはそこ

H

H

中国侵略 中 Lil えは、 後 0 海 \* \* -症 ₹. 民 よう 年 膺す 13 漢 \$ 重 . と広 出 0 0 B あ 杭 2 まり H ば 大 中 决 11 H 6 海 に 44 \$ 月 意 本は 戦 双 0 • 段 2 方 豐 C 15 南 0 0) 0) と宣言、 を示 月 本 階 È あ 中 n 0 占 かる 日 あ 京 戦 領 を占 To を な 本 3 0 0 力となり、 2 H 要路と会談 重 0 は は、 略 ŧ 地 は C 領 域 領 陆 的 -0 は か T H 8 華 は を日 五 73 軍 白 L 対 華 漢 撃を 全兵 di 万 1: 峙 あ た。 中 H 本 本 八 H 0) 0 から 0 H 6 0 ^ 占領 年 八 H 段 本 軍 加 南 力 \$ 海 本 た。 重 路 広大 階 の 三 本 0 は え 陆 軍 VU 0 京 末 占 15 戦 占 to は 軍 軍 南 入 軍 年三 領 な 入 略 領 ば 城 分 F. 15 Ł \$ 京 大 中 の 二 華 物 的 2 L ま 部 抽 \* 0) 海 7. 占 3 月 \* 域 中 た。 進 た 中 隊 C 0  $\mathbf{K}$ 数で 民 で 0 大 攻、 華 領 k VI に 0 \$ \$ 新 陸 ٢ 当 戦 政 L 南 3 1= 派 H 0 闘 本 11 0 抗 権 不 VU Ł 中 カン 0 11 る 遣 れ 軍 C 断 軍 な 徹 段 k 1 中 T H を を \* 階 K \$ 六 決 挑 占 將 15 底 心 か 0 は 日 領 抗 戦 都 定 発 介 4 4 0 0 民 P 本 個 まる 略 政 市 軍 L 下 石 1) 心 戦 \$ K 師 5 E 0 H 的 府 広 民 F た 11 0 に 娰 决 本 南 寸 H 州 男 を 全 0 退 は 政 だろうと を展 < 2 意 軍 却 府 女 中 京 本 重 \$ 面 -15 共 軍 15 は 慶 占 Ŧi. 地 0 は  $\mathbf{K}$ 的 燃 段 領 開 + 日 位 産 は 15 逛 15 戦 移っ 都 階 数 投 政 反 を 軍 点 文 L 漢 争 共 とそ Ł る 市 た。 K 3 入 15 府 73 万 線 7 闭 移 解 L 和 85 p あ Y 8. は、 徹 平 放 を 結 鉄 を t= 0) 0 華 0 軍 3 汗,又 ゲ お 道 た 底 北 T 部 唐 L 華 支 さえ 線 北 兆言 IJ 抗 抗 \* 1: P 殺 0) • 那 鉛さ 7 六 路 華 戦 政 0 か 軍 < 部 る 億 を れ 中 府 要 カジ 攻 地 年 B 0 0) 0 0 0) 14 中 0 老 から do 末

国民 政府」をたてたが、中国民族の抗戦の意志 はびくともしなかった。

清・日露・日独の戦争は政府相手の戦争であったから、敵軍を破れば敵政府の戦争意志をくじ 意志をくじかないかぎり、 ので、汪兆銘が降伏しようと、蔣介石自身も動揺しようと、 しかしこの戦争は、めざめた中国民族相手の戦争であり、蔣介石政府相手の戦争では ち上っても、 を見ていた。そしていま六億の中国民族が、その歴史上はじめて全民族的に統一し団結して立 わるための苦しみであることを、 あまりにもさとらなさすぎた。辛亥革命以来の中国軍閥割拠の混乱は、中国が新 争で、 政府も軍部も政党も財界も、 日本の勝 さんざん体験させられたが、帝国主義者はそこからなにひとつ学んではいなかった。 なおその深遠な歴史的意味をだれも洞察できず、 利となっ たが、 戦争の全局では勝てないことは、 民族 彼らのまわりの学者・言論人たちも、 日本支配層のだれ一人としてさとらず、そこに亡国の兆のみ 相手の戦争では、 個々の戦闘で何 中国民族の意志は動 日本はロシア革命干渉のシベリア かんたんに勝てると思ってい 百回勝っ めざめた中国民族の力 ても、 揺 しく生まれ 民族 しな なかっ

そして一日一日と泥沼深くはまりこんでゆくのであった。



太平洋戦争のさい

るか、

もしくは解散させられた。

また議会と政党は、

軍に拍手するだけ

になってしまった。

られ 道具 日中戦争の開始とともに、すべての社会運動は完全に戦争協力体制に組みい

ずみまで統制できる権限をにぎった。天皇制ファシズムは第二段階に入った。この法案審議 は「だまれッ」とどなりつけた。それにたいしても議会は一言の抗議もしなかった。 さい、代議士斎藤隆夫が、本法案は憲法に違反するとのべるや、陸軍省軍務課員佐藤賢了中佐 産でも人間そのものでも、 九三八年三月の第七三議会は、国家総動員法を通過させた。 政府の欲するままに動員し、産業・金融はもとより国民生活をすみ 本法により政府は、 国民

は対ソ戦争の機会をもとめ、三八年七月、満ソ国境の張皷峯でソ連領に進撃して撃退され に日本軍はせんめつされた。これで軍部も当分は対ソ挑発をあきらめた。 の日本の最精鋭部隊をつぎこんだが、三ヵ月余り後に、 また三九年五月、 もりであったが、中国民族の抗戦が強くて、中国から手をひけなくなった。それでもなお軍部 軍部 は、 華北で戦争をはじめたときは、これで中国の抗日をおさえて対ソ戦争に乗り出 満州と外蒙古人民共和国の境ノモンハン地区で大規模な戦争をはじめ、 ソ連・蒙古連合軍の機械化兵団 当時 I すっ た。

この間に三八年一一月、ドイツは日本に、ソ連および英仏を敵とする軍事同盟を提議してき

はドイ で日本 ころが は ソ連のみ その 作し 0 下を置 7日本 ッに 直 てい 後 交渉は近 宣戦 の九 を対 き去り 軍 が た陸 布 月一日、 象とすることを主張し、 ノモンハンで苦戦最中の三九年八月二三日、 軍 にした。 衛内閣 告した。 は ドイ 全面的にド が三九 平沼 ۲, 1 ツはポーランドに電撃的に侵入した。 ・ツ軍 首相はどうしてよい 年一月にやめた後 イツの提案をうけいれることを主張したが、 はたちまちポ 四十数回も会議を重ねてなお結論を出 1 の平沼内閣 ランドを占領、 かわからず辞職 ドイツはソ連と不 にひきつが 三日、 ついで した。 n デン イギ た。 ۲, 7 IJ せ 可侵条約を結 なか ス 1 海軍と外務 とフ " 7 った。 を

盲目

1

向

これを占領したのち一九四〇年五月、

海峡

1= 大軍

を集結し

て、

イギリ

ス進攻

の準備を進めた。

ギー、

フ

ラ

ン

ス

を征

服

した(そのときイタリ

アが

ドイツ

が わ

1=

参戦)。

それよりド わずか一ヵ

イツ 月で

軍

はド

ラン

ル ン

ウ

ラ

ス

h

西部戦線に転じ、

の勢力範 九三一年の 同年 囲 **i**\* 1 0 分割協定は、武力で破られはじめ、 " 日 0 本 ヴ 0 満 I 州 ル サ 戦 争以来 1 ュ 条約 の中国侵 破棄をもって、 略戦 争、 世界分割の第二次世界大戦 第一次世界大戦の結 一九三五年  $\dot{o}$ 1 タリ 果 7 15 0 0 ょ 工 る チ 第一段 帝 オ K ٤ 階 主 7 侵 から 義 列 は

37 太平洋戦争 なく、 ごまっ のころ日本 た 働き手を兵隊にとられ肥料も十分にやれなくなった農業生産が減退しはじめ、 が 欧 0 州 経済状 大 八戦開始 態は、 でその第二段階 ますます悪化していた。 に 突入した。 基礎物資 0 欠乏が 深刻 15 な 2 た それ ば

経済危 たがってまたその日本支配への反抗も、苛烈きわまる弾圧にもかかわらず高まっ 機 のが深 まるに つれて、 南方の資源とくに石油 • ゴ 4 12 たい する要求から南 進論 た。 から 強

補うため

に

台湾

•朝鮮

の米を本国にもってくるので、

そこの食糧危機はとくにはげしく

なると、 洋をかえりみる余力が なった。 トナム)当局にせまって、 カはそれを廃棄し、 7 四〇年五 メリカの対日態度は硬化し、 月、 なくなったのに乗じて、 七月には主要原料 オランダ、六月、フランス 北部仏印に日本軍隊 四〇年一 日本は六月、 の進駐を承認させた。 月、 の政府がドイツに降伏し、 日米通商航海条約が満期に 仏領インドシナ(仏印、 日本の南進の 1 ギ ij なると、 気配が 今 ス \$ 0 i 南 強 た東 北

積極 日本と米英の対立が急速に激化したので、四○年七月に成立した第二次近衛内閣 的 に働きか けて、 九月、 アメリカを対象とした日独伊三国軍事同盟を結んだ。 は ۴ 1 "

軍需

品

の対日輸出を許可制とした。

新内閣 近衛 条約を結び、 は の基本 組閣前に陸・海・外相に予定した東条英機、 方針 その間に を1)戦争経済体制 「対ソ不敗の軍備」を充実する、 の強化、 (2)日独伊枢 吉田 (4)東南アジ 善善、 軸の強化、 松岡洋右 7 (3)の英 対 こと会談 不可 •

底と中 いする ポ ル 米国 0 封鎖を完全にする、 ガ の実力干渉はこれを排除する堅い決意をもつ」、60中国征服完成のため 0 植 民地 を「東亜新秩序」にふくめるため「積極的な処理をする」、 (7)国体精神をたかめ「全国民を結合する新政治体制をつくる」 (5) 前 作戦 項 0

徹 た

r

東

南

アジ

アを「

東亜新秩序にふくめる積極的

措置」

は

四一年七月日本軍の南部仏印

進駐

7

の 7 世界情 勢 の 0 推移 申 i に伴う時 合 ゎ せ は 局 組 処 理 划 要 74 綱 日 後 0 で正式に国策とされ 閣 議 決 定 とその 翌 た。 日 0 政 府 • 本 営

これ は 口にい えば後 0 「大東 一世戦 争」の軌道をし いたことである。 そし T 万事 が ٢ 0 軌 道

閣の 争を 通り いた軌道を自分 上で、第二次近衛内閣を発足させ、内閣はこれを忠実に実行したということであ 近 軍部 前 衛 一で思 É 3 進 に発意し、 行 0) P いがけなくこうなったのでも 松岡 基 L 本 た。 方 外 で走らせた列車の終点 針 相 これを国策とすることに、 重要なことは、 0 申 し合わ みの責任とし、 せ の第二 この国策は軍部 近衛らはその戦争に なく、 項は、 にいたって、恐れをなしたもの 軍部をはじめ支配層 重臣、 前記 0 の圧力できめられたの 政党、 79 〇年 反対 九 財界の衆望をになっ 月 で 0 あっ 日 のすべ 独 のい たとい 伊 ての意見を一 でもなく、 Ŧ い うの わ 軍 1+ た近 事 にす は る 百 衛自 松岡 盟 致させ 太平洋 自分 とな ぎない。 でし 相 5 が た 組

太平洋戦争 松岡 その後また欧 n ば が 同 日 盟でも 対 で " 攻撃 中立 申 州をたずねた松岡外 あることを、 が 条 Ĺ 約 合わ できる軍備を充実させるための を結ん せ の だの 第三 松岡外相とリッペント は、 項を実現 相 前記 が した。 帰国 申 i 合わせ の途中 Ξ 時 K D 应 間 0 ッ 同 通 プ 盟 一年四 かせぎにすぎなかった。 5 独外相 は 表 たんに「対ソ不敗の 向 月 は き 相 は モ 対米 スク 互に確認しあってい 同盟 ワで で H あ 軍 る 7 中 が 立 た 裏 い ので、 では

またその前の六月、政府はオランダ領東インド(蘭印)当局

との

200

の譲歩で交渉はまとまっていたのに、蘭印の石油鉱脈調査に名を借る軍事地理調 は決裂したと声明したが、じつは蘭印の石油を日本が独占することだけ 蘭印は日本を苦しめるために石油を売ろうとしない、と 査が完了

買い取り交渉

い第一歩がふみ出される。

伝して、国民に戦争のかくごをうながした。 すると同時に、日蘭交渉は決裂した、 いうことにしてしまったのである。こんなことをして、政府・軍部は、 英国)・C(チャイナ、中国)・D(ダッチ、 和蘭)陣の対日包囲が日ごとにきつくなると大宜 A(アメリカ)・B(ブリ

政治体制」であった。戦争経済体制の強化とは、 このような戦争のために必須とせられたのが、 ナ 前記(1)の「戦争経済体制の強化」と(7)の「新 チス直輸入の「公益優先」の名で、軍と官

僚と金融独占資本とが合体して、各業種ごとに「統制会」や「公団」をつくり、全経済を完全 の五人組 方支部長とが に軍と合体した独占資本の支配下におくことであった。 政治体制とは、 と同様の「隣り組」をつくり、また労働者の「産業報国会」、農民の「農業報国連盟」、 議員 《を任命して構成する中央・地方の「大政翼贅協力会議」、 首相を総裁、地方長官を地方支部長とする大政翼賛会、 ならびに徳川 翼賛会の総裁と地

本連合青年団に、 文筆家の 「言論報国会」、その他の職業ごとの報国会をつくり、さらに未婚の男女青年は大日 既婚婦人は国防婦人会と愛国婦人会(のちに合同して大日本婦人会)に、 壮年男

くれば 子 ,は翼賛 関 ても、 として翼賛会を、「下情上通」の場として協力会議をつくったのである。 は 幕府的 組 壮 年団に、 前 存在 には強力な新政党をつくると公表していたが、 人がたえずその生活をがんじがらめにしばられ、 強制的 となり「国体に反する」として新党結成をやめ、 に加 入させる体制 であった。 こうして国民 組閣 戦争に動 後 15 は家に は 員され あ っても

職

15

\$ 相ついで解散しており、 つもないことになった。 スに乗りおくれない」ために、社会大衆党がまっさきに解党し、 一九四一年六月二二日、 L かも新党はつくられないことになったから、 ١. イツがソ連を不意打ちし、「電撃作戦」 政友会・民政 その代り「上意下 日本には政 でソ連領 ところが そのような党 深 治 党 近 0

衛

諸

進

の推 近衛 決定した。 員 H をお 移 は慎 本 帝国 軍 こな の南部仏印進駐 暫く之に介入することなく、 重論をとなえた。七月二日の御前会議は、「独ソ戦に対しては三国 そして関東軍 の為に した。 関 有利に進展せば、武力を行使して北方問題を解決し 陸軍と松岡外相は、 東軍を七○万人とした。 特別 は アメリカをして対日戦争の決意を最終的に固めさせた。 大演習の名 密 日本もただちにシベリアに進撃せよ、 目で、 か に対 日ソ中立条約はこれで死文とされ 対ソ戦 ソ武力的準備を整え自主的 進 備 の ため陸 軍 史 北 Ŀ 辺 最大 15 0) と主 枢 安定を 対 軸 0 処 兵 張 す 0 確 精 力 これ 独 神 を基 資材 ソ戦 海軍 すしと

より

く主 頃 した。 でした。 に至 間 四 張 カン る # 车 \$ ぎの 末 ○月になっても日米交渉妥結 近 尚 から日米間 衛首 意 我要求を貫徹 味 相 Ü 0 か 交渉継 なか で国交調 2 し得る目途なき場合 統論 た。 と対立 74 0 交渉 年九 L の見込は立たないので、陸相 が た。 月 お 六 こなわ 近 E 日 衛首 お 0 政府 れてい い 相 ては直ちに対米英蘭開戦を決意す」 は と軍 たが、 一〇月一六 首 脳 それ 0 御 Ħ 東条英機は対米開戦を強 前 は 小会 双方とも そ 議 Ō は 対立 1= をあ 戦争準 月 b と決 Ł 0

まに書い

て天皇

元に辞表

を出

した。

は清晰の先輩 東条 て得 て明 is 心 は、 天皇 ままでは必 勝 意 配 確 ts 利 は 15 3 は 15 一月二 0 舞台 頭 な 日米戦に反対するも ば 内 な 大臣 自信のないことは、 2 E 砵 T 立 軍 から飛び下りる決心が だろうか ず死ぬ 九 中 木 い 2 堅の た。 H 戸 た東条首相兼 幸 るが、 海軍 などというだけ 即 対 \* 時 の 開 助言 軍令部総 開戦論をおさえら 大手術をすれば万一にも 戦 のはなかった。 陸相 E 海軍将校である髙松宮から天皇 により、 つい 長 にも、 必要だとい は、 で、 T 重 自分 何の 臣 〇月 日本を重 みな、 れる たちの V: 成算もなかっ 0 \_ 責任をもっ か 八 このてんは大丈夫だろうかと もし 病 日、 個人の進退と国家 意見を徴 治る ٨ に n 東条を首相 カン な た判 \$ た。 戦争を手術にたとえ、 L 5 の耳 知 たが と期待 n 彼は 断を下すも にも入った。そこで天皇は ないなどといっていた。 15 ただ、 重臣 L 任 • 民族 たという。 命 i のうちだれ の存亡 人間は 0 た。 は な か この 皇と木 とを混同 カン そ 生に 0 0 あ 一人とし 病 た。 のて 亨 度 開

植

民

地

·勢力範囲

の再分割をめぐる戦争で、

たいする帝国主義侵略戦争がふくまれる。

開戦を決定した。 むるよう」伝えさせた(『木戸幸一日記』)。その翌一二月一日午後二時の御前会議で、天皇 人とも「相当の確信を以て奉答」したので、天皇は木戸内大臣に、 一月三〇 ワイの真珠湾を奇襲し、対米英戦争を開始した。政府はこれを「大東亜戦争」と名付け H 六月の独ソ戦の開始と一二月の 海軍大臣と軍令部総長を召し、 一二月八日、 日本は宣戦布告に先立って海軍航空部隊と特殊潜航 日米戦争の開 日 1米戦 E 自 始とで、 信 が ある 第二次世界大戦は、 東条首相に 0 かない の かと問うと、 予定 艇 をも 第三段階 0 主は対米 通 た。 9 2

ば 近くの |民族防衛または解放の戦争である。「満州事変」「支那事変」がこの中に入ることはいうまで 弱い は 「大東亜戦争」に拡大した後の東南アジアと大洋州における戦争にも、そこの民族 日独伊 K [や民族にたいしておこなった帝国主 の三 国が、 最初はそれぞれ個別に、 義侵略戦争であり、 後には相互に支持しあって、 侵略されたが それ わか らい ぞ n え

の複合であっ

た。

に入り、文字通り全世界をまきこむ大戦争となった。

この大戦は四つの種類の戦争

見れ 第二は、 ば 日 独 H 伊 独伊にたいする米英仏などの帝国主 0 攻 撃に たいする米英仏などの どちらか一方が正義で他方が不正義というわけ 防 義 衛として始 相互の戦争である。 まっ たが、 本質 これは軍 的 に 事 は 面 双 0 方 3 とち か

他 同司 政府最高首脳部 たくみに日本を挑発 に行きつくところまで行ったのである。 の被侵略 第四 力国 戦争という、 八珠湾 二次世界大戦 令長官がわでは、 は 格が支配的 は |民を同意させる苦肉の策であったというのである。 に 独ソ戦が始まると、 社会主義ソ連にたいする独伊の侵略戦争、 民族と同盟した。 いる太平洋艦隊司令長官に伝えず、 は、 第四の性格 の一部である日本と米英などとの太平洋戦争も、 15 なっ 日本軍が真珠湾襲撃に向っているとの確実な情報を得ながら、それをわざ して先に発砲 多数の証拠文書をあげて主張している。それは大統領が た。 が生じた。そして独ソ戦と日米戦の開始以後の第二次世界大戦は、 ここに日独伊ファッ 英仏米などの帝国主義ブロックもソ連と同盟し、 するようしむけた。 軍事的には、 日本軍 シ 三三国 ソ連の防衛戦争である。 日本が先に発砲したが、 の奇襲を成功させるようにしむ 日本海軍の真珠湾奇襲さえも、 おそらくそれは正しいであろう。 にたいする、 以上 の四 全世界的 種 の戦争の複合で 対日戦争にアメ 7 な反 × また中国その ij 1+ アメ 7 カ政府は 7 IJ

にたいする侵略戦争が基本的なもので、この戦争から第二、第四の戦争がおこった。

日ソ戦争は第四

0

中につつみこまれている。その中でも第一の中国

および東南アジア

日露戦争の

直

ら、日米(英)は中国と太平洋

にお

ける帝

:国主義的勢力を争って、年ごとに対立を深め、

はない。日米(英)戦争についていえば、本巻でくわしくのべてきたように、

ナ

+

 $\dot{o}$ 

南

進

駐

直

後

5

水

1

チ

11

>

0

指導す

る

共

争が

本島

H

よく

3

ょ

な

.

闌

地

守 ル

ル 英

カン •

5

西 0

dr. 植

は 民

7

0

巨大な生産

力

物

軸日 和の敗北2独伊枢 中部 本 に 掃 軍 L は いたる広大な地域を占領し 四二 准 年 備 五. 月 n た ŧ で 計 E 画 東 15 南 5 はピ た。 しかしアメ ス 緒 7 戦 ル で 7 は 諸島 IJ 手 薄 力 0 はそ ラバ \* の ウ

ゎ せ て、 部 隊 真 を潰 珠 湾 滅 0 打擊 させて か から、 らたちまち立 太平洋戦 5 局 直 の主導権をにぎりはじめた。 5 四二年六月、 = " ۲. ゥ ェ 1 島 を強襲 L た カン H

本 軍 DU 月、 日 本 陸 軍 の最南 方の 占領 地 ガ 4 ル カ ナ ル 鳥 が 7 × リカ軍 1= 奪 3 n T

は太平洋の され、 同 全戦 年 一一月か 線 で一 らサ 歩一 歩敗 イパンを基 搥 L しはじ 地 めた。 とする米 四 空軍 74 年 0 Ė 本土 月 7 一空襲 IJ アナ から は 諸 C 島

ŧ

2

74 ン

月

冲 は

X

市 五 が

0

サ

1

パ

に占領

無差 Ħ 夜 别 爆撃 東京 南 をうけて、 部 が大空襲 焦土と化した。 をうけ て焼野 この 原となっ 間 15 日 たのをはじ 本 連 合艦隊 め、 は 全滅し、 日本全国 四 大 小 Ŧi. 年 の 六 都

始 で \$ ま 米軍に 5 時 た後 的 占領され に解放区を縮 依然として日本 た。 F, ルマ 小させ 戦線 一陸軍 ただけ 0 日本軍 の主力 で、 四三 もそれ 0 戦場 一年夏か であ までに 5 2 たが、 潰滅 解放 ĩ 四一~ 区 た。 は 2 中 四二 た K 戦 たび 年 線 急速 の中 は 共解 太平 15 拡 放 洋 大

攻撃 化 B 7 3 本 n 軍 0 た。 敗 色が 四 か)では、 [五年春 濃 3 E 四 なるとともに、 は 年日本軍 中 国 戦 線 東 でも日本 南 部 仏印 7 ジ 軍の 7 0) 諸 優 位 民 族 はくずれ か 0 抗 日 闘 は ľ 争 めた。 \$ 強 力 15 な 2 た。

させ、 用して独立をかちとろうとして日本軍と結んでいた一派も、 進攻作戦 ンでも、 た後の四五年三月には、 党を中 欧州では、 24 心に、反帝民族解放 インドネシアでも、 四 が始まると、 年 一九四三年二月、 から 各地 民族解放諸派は反ファシスト自由連盟に統一し、 でゲリラ戦を展開した。 ビルマ国軍をひきいて日本に抵抗しはじめた。 の諸勢力が、「ヴェトミン」(越南独立同盟)に統 同様に抗日ゲリラ戦が活発に 対ソ戦線のドイツ軍三〇 ビルマでは、 万がスター なった。 日本軍 四四年三月、 がイ リングラード 当初 ・ンパ 7 \_ ラヤ 日本 1 は日 抗日關 でも ル 軍 英の でせんめつ 作 0) 戦 フ 1 イリ で潰 対 争を発展 立 ッ を利

チ n スの ア島 タンス)が発展 ランド、 てから、 この二ヵ月後 上陸 統 ١. 戦線 リオ将軍の でムッ チ 戦局の根本的転換がはじまり、 I した。 コ の一一月、 の地下闘争が強 ソリ ス p 新政権が成立し、 とくにイタリアでは、 ーニ政権 バ キア、 チャーチル英首相、 が動揺したのを好機に、 力になった。 ユーゴスラビア、アルバニアその他どの国 九月、 ドイツ占領下のフランス、ベルギー、 その圧 イタリア共産党の指導下に、 イタリアは連合国に無条件降伏した。 ルー 力の ズヴェルト米大統領、 クーデターでムッ もとに、 四三年七月、 でも、 蔣介石中国 反フ ソリー 連合国 7 二政 対独抵抗 ッ オランダ、 ショ 権 軍 • は () 打 シ 反 は ポ 3 倒 ナ ジ

イロで会議し、

た太平洋上のすべての島を日本からはぎとること、

満州、

台湾そのほ

かっ

日本

日本が一九

四年以 が

来

三国は日本の無条件降伏まで大攻撃をつづけること、

海

太平洋戦争 う強 部と、 降伏 象としたことは、 O) 7 とを約束した。 大日 よび チ 74 く要請 せ 危 軍 70 2 中国 たす よと した。 と呼応してドイツをは 年六月、 険 政略を定めたが、 1 軍 性 チ ル首相 べて 'n 0 0 五月、 があり、 は連合国 月、 旅 一部の 意見書を、 ス の地 その代償として、 米英軍 この会議 順 4 べ 近 反 1 • 大連 ル 域 和平工作はいっそうさかんになった。 その方が 衛文麿らは、 アメ 15 フ IJ 無 IJ ァ を中 > が北フラン ひそ そのさい リカ 条 > は 地 " で中国代表 一件降 区租 は シ 2 I = さみ か 敗戦そのものよりも恐ろしいから、 ソ・米・ 0) 0 に返 連合 ル 15 伏 提案をうけ 借権などをソ連に 天皇 スに 戦後に ルーズヴェ 1 した。 撃ちにし 敗戦は必至 の参加 の名を辱し ズヴェ 英 上陸、 朝鮮 15 は さし出 \$ • 仏軍 を独 は もなしに、 い 日露戦争で帝政ロ ルト大統領 た。 れ、 で p ル フ 十に包囲 しめる ۲ ラン してい あ H 立 四五年二月、 る 本 ٢ あ は させるとい が、 \$ ス 0 1 たえるほか、千島列島 スを解放し、 たが、 降伏 中国 ター 3 0 ツの降伏三ヵ は それ n で 天皇も七月二五日には は 領 あ リンに、 ソ シアが 3 ۲ 時 連 にとも の旅順 ソ連 2 ヒトラー 間 1 た。 の さらに 国体を守るために早く ャ ツ降伏後は、 0 0 カ なっ 月後に 日本 問 ソ連が ル 1 ス 題となった。 は自 タで会議 9 大 D て日本 12 1 宜 連地区を米 東からド 譲渡 対日 殺 は IJ \$ 言 を発 ソ連領とする > [戦に参 近 15 対 L 首 L 衛 共産革 た樺 八 日 1 これ ソ取 参戦 対 " H が 太 加 独 1 iz 、米英 命 ۲ 臣 よ 引 す 0 す 対 せ ギ

南半 るよ

対

まる

日 IJ

0 ス

た

が 9

軍

部

くなることを深く心配して、「和を講ずるは極めて緊急なる要務と信ず」と木戸内府に 土が戦場になれば、 ただしこれは最上層部の極秘の動きであり、 敵の空挺部隊のため大本営が捕虜になり、また三種の神器の護持 国民は相変らず「聖戦貫徹」にむちうたれ もできな 語って

.戦」で戦機を転換するというのを、「従来の手並経験により俄かに信ずる能 わず」

共産党地区で野坂参三が日本軍兵士によびかけ、日本兵捕虜を再教育して、「日本人反戦同盟」 り数 チス・ ていた。 った。 にかりたてられ、 しかし日本では、 戦時下の国民生活は、食糧は極度に欠乏し、衣料も新しく補充することはできず、 また重慶の国民党地区で鹿地亘が、「日本人民反戦同盟」を組織して兵士に働きかけた。(くり、のちこれを「日本人民解放連盟」に発展させた。解放連盟は千人を越えるにいた 百 反戦 万世帯 困苦 組 から 織のような局 の増大とともに国民の厭戦気分はひろまり、 住居を奪 イタリアのような全国的反戦反ファッショ闘争はもとより、 その困苦は言語に絶した。日本全国が一大軍事監獄になったようなもので われ、「隣り組」「報国会」で日常不断に相互監視をよぎなくされ、労 地的組 組織も、 国内ではできなかった。ただし中国大陸の戦線では、 一歩進 解放連盟は千人を越えるにいたっ んで反戦思想 も芽ば ドイツの反ナ えた。 空襲によ

と結びつき、

また国内の為政者をうらむ民衆やひそんでいる共産主義者と結びついて革命をお

衛は日本

の敗戦のしかたによっては、野坂らの運動が、

日本の植民地朝鮮の民族独立闘争

とし、

個完成

したばかりの

原子爆弾のうち一個を、

八月六日、

広島に投下した。

一瞬にして二〇

こす可能性を心配 七月、米、 政治的 英、 中国の首脳はベ した。 力になるの たしかに日本にも革命の力は潜 は、 敗戦後 ルリン郊外 のことである のポツダムで会議して、二六日、 在していた。 だが、 それ 対日宣言を発 が噴出し

現

太平洋戦争 月に 化と民主化が達成さ 本に決定的 九州および連合国の指定する諸小島にかぎるとした。ポツダム宣言はまた、 ともに、 せるであろうといい、 かも 権力を永久に 府と軍 たならば、 協力 ポツダ 府 カイ 部 は H 撃をあ ム宣 早 本 0 口宣言の領土条項を実施し、 くも 連合 内 から 民 除去し、戦争犯 1= 部 言 知 は 破 10 れ は たえるのと、 るよしもない 国の日本占領軍はただちにひきあげると約束していた。 れ は、 連合国の てい ポ 国民の自由 日 本 ツダム宣言を「黙殺」する、 ポ たので、 " のすみや 罪人の ダム宣言をうけい 対日和平七条件を示した。それは日本から軍国 ソ連 また大戦が連合国 に表明された意志にもとづく平和的で責任あ 処罰 ソ連に かな降伏を勧告し、 0) 参 戦 また日本の主権の及ぶ範囲は、 と日本の民主主義的傾向 示威 の日 するのと、 れて降伏する説と反対説が が近づい の勝利をもって終りに近づくと、 勝ち抜くまでたたかうと声明 た。 さもなければ連合国 重 7 0 メリカ 目 の復活 的 はその をもっ 北海道、 0) 日本の非軍 はげしく 助長を要求すると て、 主 13 日 る政 15 義 日 当時 本州、 先 本 の勢力 だち、 府 対 ソ連と米 ようや 立 から K 四国 お 滅 表

も満州 に進撃して来た。この日アメリカは長崎にも原爆を投じた。ソ連参戦で、 部の抗 た。八月一四日正午、 余万の市民が殺傷され、 戦派 によってあくまでも戦うとがんばっていた最強硬の抗戦派も、 「も動揺した。ついで八月九日未明、ソ連が参戦し、 閣僚と最高戦争指導会議員の御前会議で、天皇は戦争継続論をおさえ、 人類の未だかつて知らない悲惨きわまる状態がつくられた。政府 ソ連の大軍は満州へ怒濤の あきらめざるをえなかっ 本土を敵にとられて よう

放送した。戦争は終った。九月二日、アメリカ軍艦ミズーリー号上で、日本全権は米・英・中 国・ソ連そのほかの連合国にたいする正式降伏文書に調印した。 八月一五日正午、天皇はポツダム宜言を受諾して連合国に降伏することを、全国民と全軍に

ポツダム宣言を受けいれて降伏することに決定した。

またすい星のように消え去った。 国主義国家、大日本帝国は、 一九世紀の末、東アジアの一角にすい星のように登場した、欧米人以外のただ一つの近代帝 せまくされた。それどころか、日本民族の数千年の歴史にいまだかつて一度も経験した 外国軍隊の占領下に置かれ、 一八九五年にはじめて中国領台湾を植民地としてから半世紀で、 日本の領土は、 民族主権を奪われることになった。「東洋の覇者」、 日清 戦争前よりも、 近代天皇制の出発当時よ

大日本帝国の最後の到達点が、ここであった。

世界の一等国」、「世界五大強国、

三大強国の一つ」と、隣邦をぎせいにして膨張をつづけた



占領の構造とアメ

降伏と同時に、 みからすみまで連合国の軍隊に占領された。そのさい日本固有の領土 日本は連合国の支配下におか れ 九月中に、

た奄美大島とそれ以南の南西諸島、

沖繩列島、

小笠原諸島お

よび硫黄

一であ

から割 は、 ソ連の単独占領・直接統治の下におかれ、いずれも占領国の事実上の領土化され、日本国 アメリカの単独占領・直接統治の下におかれ、 き取られた(奄美大島群島は、一九五三年末日本に返される)。 同じく日本の正当の領土であった千島列島

米・英三国外相会議で、対日占領政策決定の機関として連合国一一ヵ国の代表よりなる極東委 単独占領であった。米軍のほかには少数の英連邦軍が占領軍に加わっただけであり、占領軍 域とせられ、連合国軍の名によって占領された。 同年四月五日に第一回会合を開いた。しかしこの両機関とも、 なる対日理事会を東京にもうけることとなり、前者は四六年二月二六日正式に発足し、後者は 員会をワシントンにおき、またSCAPの諮問機関として、米・英・ソ・中の四ヵ国代表より 総司令部(GHQ)は、連合国軍総司令官(SCAP)以下の全職員がアメリカ人のみで占められ 対日占領政策の決定は、一九四五年末まではアメリカ政府の単独でなされ、同年末のソ・ の諸島を除き、北海道・本州・四国・九州およびその周辺の諸小島のみが、日本国 とはいえこの占領は、 議長はアメリカ代表が独占し、 事実上はアメリカ軍 の領

日本全土は

き平和

的 国 障

か

ある政府を追ってうちたてるべきこと。」

国際連合憲章の理想と原則に示された、

アメリ

カ

0

目的

を支持

すべ

(B)

他

の権利を尊重し、 つ責任

よう保

すること。

本占領

0

「窮極

の目的」

は、

つぎの二項にあるとする。

九四

五年九月二二日付で公表された「アメリ

カ合衆国

の

対日占領の初期の

基本政策」

た

か 日

で SC

るて

(A)

日本

がふたたび

ァ

メリカの脅威となり、

または世界の安全と平和の脅威となることが

ない

両

帝

国主義の戦争であるとともに、

世界的

な

フ

7

"

ショ

連合にたいする反フ

アッ

シ

9

連

合の戦

た。そのうえアメリカ政府 APに指令する権限をもっ また極東委で決定した政策 どけんせいできただけであっ それでは、 事実上の単独占領者である た。 は 6 た。 極東委と対 日本の アメリカ政 憲法改正その 7 メリ 日理 /府を通じなければSCAPへの指令とはならなか カ 事会は、 0 他 対 の 日 重要 アメリ 占領 事項以外 の窮極 カ政府 の対日 ハについ 0 目 的 占占領 は ては、 何 で 政 策をあ 単 あ 独 2

きわめて率直 起 ここには、 しかし、 をおさえ、 か E 四十年来の宿敵日本帝国主義をうちやぶったアメリ 日本 12 明らかにされてい 7 × を IJ ラア 力 × 帝国主義の事実上 IJ カ る。 の 目 的を支持する」忠実な属国につくりかえるという意図 の 単 独 占 領であるといっても、 カ帝国 主義 太平洋 が H 戦 本 争 0 は 反 \* 日

民主 産党 またここを対 は、 7 0 0 小 たとそ 意 条件 化とは、 × B K 1) 部 味 本 15 0) 力 0 指 L た。 非 政 L ツ政 う姓 T 導 軍 H 府 t= ことに お + 本 K は ボ 擊 1+ る 0 化 " 質 とは、 4 ば 0 反 古 をもっ ポ 基地 帝 t 終 1. " 4 権 7 宣 戦 い TX とし 封 力 T とすることに 直 H 4 言 宣言 い 建 後 者 本 を た T た から 0 0 人民 ので、 を日 5 7 5 7 7 1: x 0 × × 革 か 1) 力 1) IJ 本 を弱 È そ 3 命 風 カ カ 力 を K 0 力をそそ 0 0 政 お 化 7 競 府 反 85 G H L ジ る 争 7 0 \$ 者 F Qとア 7 0 0) 頭 7 3 段 V. 政 15 ٤ かい " 7 3 策 必 L 3 として シ × おり、 て再 せ、 は 要 無 = 1) な 連 視 カ 将 中 か 起 利 す 合 ぎり す 用 政 日本 政 **K**. 3 0 府 権 る 対 0 to はた を通 蔣 で、 軍 \$ ようとし 1+ H 介 事 1= 共 だア U 石 民 能 同 L は 13 て 政 衆 力 綱 い 全中 らく 権 を奪うことで 領 × 0 1:0 カン IJ を 力 な で を k あ は カ 彼らに か を支 て、 术 1-利 0 b " 無 用 た。 害 西己 Ł 4 中 す H 従 そ 4 £ あ .-) 本 宜 共

の革 政の 治指 的自覚 降 3 H 伏 本 0) とき 0) 民 主 か 化 3 꽢 . 非 VU 軍 六 年 K 化 Ju 1: 月 3 D き までは、 D \$ 3 らず熱 G H Q 中 は L T 水 1 " 3 4 1 4 ò 官 É 言 見 に

えし

たた

から

を

あ

る

-

いっ

E

実行

L

7:

准 0 釈 女 0 自 放、 0) Ψ. 由 等 を 治 同 抑 安 維 権 圧 4 持 労 る 法 H 働 い . 本 者 治 2 軍 3 安警 0) 事 H 機 い 結 察 0) 構 権 法 法 0) 令 2 徹 . 争 0 0) 底 議 他 廃 的 権 11-0 な 思 解 罷 特 想 体 業 高 ٠ 宗教 警察 権 戦 争 4 制 犯 • 罪 体 B 0 交涉 廃 論 容 止 疑 . ٤ 出 者 権 特 版 0 0 無 速 高 • 条件保 集 警 捕 察 会 関 . しつ 障 係 結 2 者 3 社 全 教 お しつ 育 員 1 0 政 0 0) CK 自 免 示 1 曲 威 職 犯 1 主

伏

0

日 0

皇 衆

即

時

釈放

大

をおこすことさえも

7

2

た。

邇宮を首相とする内

が

この

内

閣

は

の

分身

あ

る

皇 K

1+

てきた支配者

にたた

い

する国民の憤激を、

皇族

0

威

で

お

さえ、

3

む

て不

IF.

の の

争にかりたて、

敗北をひたか

くしに 権

して勝ってい

る

かっ

0

威

で

^

忠 戦

誠

15

=

b

かたまっ

T

い

る陸 閣 きな

海 できた。 か

軍

の降

伏業務を円滑

にする 天皇

と同

時 で

民 族

義 翌四 の公職 六 天 年 皇 限 \_. 0 資 月 神 産 か ら追放する指令に 格 .\_-の 凍結 H 化 の 禁止、 天皇 とその 0 人間 本 これらに関 社 宜 いたって、 0) 解 言 体、 はする指 同 月四 天 民主化 皇 令 H 財 が 産 戦時中 の嵐は 74 0 **Ti.** 凍 年 結、 旧 0 末 第一 支配勢力 軍 までに矢つぎ早に発 K 主義指 次 0 の一掃 農 導者 地 改革、 と旧 15 まで進 職 せ 業軍 3 道 to n ٤

えた。

追

放

者

の

は

74

を通じて拡大され、

町

村

の翼賛

会や

翼賛

壮

年

団

0

幹 カン K

0

を

15 見

に達する(べ

つに職業軍人やく一二万人が

追放される)。 教育、

び、 公職

その総

数

は 範囲

政治、

経済、 六年中

言論、

労働、

婦人その他

各界の

指

導者八万六

上 編 5 o 成 組 かし、 ポ 織 直 ツダ され をまっ これ 4 ただけ 主族東久の変数を 宜 らの指令 たくも を民 で、 たなな 彼らが 衆 は カン の立場で ·-> 日 た民衆は、 ひきつづき 本 0 実行す 旧 来の る政 国家 支配 支配勢力 機構 府 階 を組 級 をに 0 が打ちの 織 手 ぎっ Ē することは よっ めされ た。 て実施 戦 た降 お 時 3 され、 下に反 代の か 獄中 さい 戦 2 反 n 0 ただちに 勢 7 政 力 7 治 は ッ 犯 シ た 立ち B N

旧来の支配勢力を最大限 ようにだ ŧ ĩ つづ 215

者であった幣原喜重郎が組閣し、その下で、上記の諸指令が実施されることになる。 主とする政治犯人釈放の指令に抵抗して総辞職した後には、 かつての英米との 協調外 交の代表 存することを任務とした。そして皇族内閣

が、一〇月、

治安維持法

などの廃止と共産

主義

者

を

持になり、 悪をもつもの――この方が国民の大多数であった――も、うかうかしてはいられないという気 民を組織しはじめてから、それを支持するものはもとより、それに反対し、 とする共産党が、天皇制打倒、 四五年一〇月、 広範な国民が一挙に政治生活にひきいれられた。当時の共産党員の言動 政治犯人がい っせいに釈放され、 人民共和国の樹立をさけんで猛烈な活動を開始し、 一八年も獄中にいた徳田球一を最高指 あるいは恐怖 労働者 12 は、 天皇 導者

制と天皇の

区別

が明確でないばあいが多く、

を感じた。

天皇制

擁護は、

一〇月末からぞくぞく復活した資本主義諸政党、

H

本自由党や ーガンに反撥

か

国民の大多数は、天皇制打倒のスロ

反対 統一成らず民主勢力の 歩党はもとより、 制天皇制 の政党の かが、 主張となった。 の神聖不可侵の衣が、 国民的論 戦前の無産政党諸派の統一した日本社会党もふくめて、 軍需生産の解体とともに、 しかし、その語を口にするのもおそれ多いとされた天皇制 無意識のうちにはぎとられることを意味していた。 生産は極度に低下し、 日本国民思想史上の一大変化であ 四五年末で、 共産党を除くすべ I 鉱 に賛成 業 生

指数は、

日中全面戦争前の一九三五~三七年平均の一三%、四六年四月にも

た

はげました。 けては、 にまみれ、 だえがちであった。 麦の配給 こし越えるていどで、 分の一に低下した。 失業者が は日ごとに悪化 p それ 戦 家族数 打撃を加えることを主目標としており、 ったが、四六年春までは、 争の恐怖はなく、 は ĩ 戦争の 餓死者も少なくなかった。人々は一日中空腹をかかえ、ボロをまとい、あかとほこり は少なく、芋やとうもろこしの粉はおろか大豆カスまでまじり、 か 六百万人以上と推定され、 空襲の廃墟のパラックでようやく雨露をしのぎ、 人がたむろした。 なかった。 平和と民主の新日本をうちたてるという希望が、 L 末期よりもさらに悲惨 物価 政府のつかんだ四 国民の大半は、多かれ少なかれ栄養失調におちいり、 主食の配給は、 生産 憲兵と警察の圧制もなかった。 の暴騰はとめどもなく、 の荒廃、 占領軍 半失業者を加えると一千万人をこえた。 兵士の復員、 米に換算して一人一日わずかに三○○グラム、 はまだ日本人民の力を利用して旧来 な、 五年秋の産米は三九一三万石、 考えうるかぎりのどん底 そのつぎつぎにうち出す民主化の指令は、 海外 労働者の実質賃金は戦前の四 からのひきあげで、 占領軍の無制 あるいは三畳ない 物質生活の悲惨さをつぐなって 0 限の支配という鉄 生 戦前の平年作の 活 それさえも配給 四六年春から 四 の支配階級と支配 であった。 ィ 一六年春 し四 分 シ **の** フ 畳 には、 レ しか 半の それ 六割 ない 1 玉 の 夏にか 民 わ はと も米 をす

産 党 と社 会党 の影響は急速 に ひろまり、 労働組 合・農民組 合が 嵐 のように発展 L 大 小

に結集 数 0 民主 i 的 た たなら な市 ば 民 婦人、 旧来 の支配階 青年の 級 組織が続出した。 カン ら日本政治の指導権 もしもこれらの を民衆 0 が 民主勢力 わ にとる絶好 が、一大統 0 機 会 が 戦線 あ

4 大 体を自党 人衆団 体を特定政党の支配下におこうとするの の支配下 に置こうとして、 はげしく対 は 戦前 の非合法の共産党と合法無 産 党

立

した。

ったが、

共産党と社会党の相互不信は根深く、

また両党とも労働組

合・

農民

組合その

他

の大

ずれ 民 組 は 合も、 ずれ 戦後 もが IT お 内部 \$ もすこしも か 風 した重大な誤りで、 L では共社両党の指導権争い ない中立系に分裂し、またせっかく全国の農民を単一組織に 生かされなかった。 そのために組合も が激烈であった。 そのために労働組合は共産党系と社会党系 政党も 甚大な損害 こうして民主勢力の統 をうけ たの 結集した だが 戦線 お 日本 よ その U

J. 六年四月 一 〇 日 、 戦後最初の、そして大日本帝国憲法下での最後 を打倒 0 総 選

必要

はだれしも

П

しながら、

実際には分裂が固定し深まった。

E

一定の

打擊

をあ 1=

たえることはできたが、

これ

することはできなか

2 民衆は

た。

したがって、

古

支配

のわくを越える氏主勢力は占領で \$ が 2 と弱められるまで総選挙を延期するよう、 お こな わ n た。 極 東委員会は、 日本の軍国 G H 主義 を推 Qに勧告してい 進 L た支配 たが、 力

G

HQ は、

それ

を無視した。

というのはGHQは、

第一に、

社会党・共産党が予想以上に急速

曲

・協同・共産の四党の幣原内閣打倒四党共同委員会が、議会外の労働組合・農民組合・市民

渉のおこなわれる日本の選挙史上では、比較的に買収や干渉が少なかった。選挙の結果は自由 る必要があった。この二つの理由で、総選挙を急いだのである。 め、「自由に表明せられた国民の総意」を代表するという外見をもった、新しい議会を 構成す な大日本帝国憲法の改正、実質は新憲法制定の作業を進めており、その憲法草案を審議するた せようとした。第二に、この当時すでにGHQは極東委員会をだしぬいて、GHQの に発展するのを見て、左翼のこれ以上の進出をおさえ、資本主義政党にひきつづき政権をもた の選挙は前年末に改正された選挙法により、婦人が男子とまった/ 同等の選挙・被選挙権 大選挙区 制限連記投票制でおこなわれ、つねに広範囲の買収と政府のもうれつな干 望 むよう

進歩党を与党として政権に居すわった。これに反対して、社会党の提唱による、同党および自 首相は、 支配階級には大きなショックであった。 総攻撃をあ 挙の結果により、 「天皇大権」により任命せられた地位は、天皇の命令がなければ去らないとうそぶき、 びた共産党が、有効投票総数の三・八五%をかくとくして六名を当選させたことは、 当然新しい議会に基礎をおく新内閣がつくられるべきであ 2 たが、 幣原

少ない九二名を当選させた。社会党のこの進出と、天皇制打倒をとなえて他のすべての政党の

三九名の当選で第一党となり、進歩党が九三名で第二党、

社会党はそれ

よりわずか

が

て絶後である。この力には、天皇大権をふりかざす幣原もかなわなかった。内閣は四月二二日 もうれつな倒閣運動を発展させた。 団体の 「倒閣実行委員会」――その指導権は共産党にあった――と、議会の内外相呼応して、 共産党から自由党までが統一 行動をとったのは、 空前

に総辞職した。そのとたんに、社会党の右派は自由党と共謀して、四党共同委から共産党を追

出しにかかり、 ·がて五月一日、戦後最初のメーデーが来た。この日、東京では五〇万人が「人民広場」 また議会外の大衆闘争をじゃまものにしはじめた。

るスローガンが、日本中にとどろいた。

皇居前広場一

―に集会し、全国では二百万人が参加、

生活の安定と民主人民政府を要求す

GHQ は、 民主勢力は明らかにアメリカの必要とする範囲を越えたと判断し、 これ をお さえ

協同 るために保守派をはげました。四党の共同委から共産党は完全に排除された。それとともに社 .の三党連立とすることになった。そのとたんに、鳩山はGHQの特別覚え書で公職を追放 の発言権もがた落ちになり、 次期政権は自由党総裁の鳩山一郎を首相とし、 自由、 進歩、

された(五月四日)ので、幣原内閣の外相であった吉田茂が、にわかに自由党総裁となり、

これに反対して民主人民政府を要求する民衆運動は、 ますます発展した。五月一九日、 人民 に着手した。

広場で食糧危機突破国民大会(食糧メーデー)が開かれ、二五万人の労働者・市民が参加し、

復

活

7 を秘めて

デ

1

から四七年一

月三一日までが第二

期

である。

前期

に草案が公表されてい

た日

本

いことを、 した。吉田 告する声明」を発し、 すかさずG あ ここにいたって、占領軍 その夜占領軍総司 とで首相 公然と示した。 H はこれで元気と自信をとりもどし、二二日に組閣を完了した。 官 Q が吉田 邸 にデ 秩序と占領目的への脅威を除くために必要な手段をとる、 令官マ モ行進 をはげますとともに、官邸包囲の民衆には戦車部隊をさしむけ 占領軍と民主革命勢力との偽 は日本の支配階級の守護者でこそあれ、革命的 ッカ L ーサー元帥は、「多数の暴民によるデモと騒擾にたい 官邸を包囲して吉田に組閣断念を要求した。 りの 蜜 一月は 終 つ た。 な民衆の 吉 と民衆をおど 田 は て威 動

して警

圧

揺

改革期の アメ 日本 IJ 国内の支配勢力と革新勢力、 カ 0 属 国 15 つくりかえようとするG その両者を情勢に応じてあやつりな HQ そし してポ " 4 4 宣言 が 0 厳 5 味方では IF. H な 実 本 を な

このような複 雑 な対 抗 と連合の せりあい を通じて、 H 本 0 改革 から 進行した。

を要求する

玉

際的

な反

ファッ

シ

= 勢力ー

―それは極東委員会の多数派

に代表

いされ

求する徹底 のべた。 その改革は、 厳密 的 な 降伏 H な 本民 意 から 味 主 T 0) 四六年五月 化に先手をうち、 改 革 期 はこれまでであ 日 メーデー 革命勢力が旧 るが、 の復活までを第一 この :勢力を打倒しないようにするとの 時期 ですい 期とする。 7 × IJ カは その 極 特 東委 徵 は す 0) C

布(四六年一〇月)、傾斜生産方式の決定(四六年一二月)など、独占資本の復興政策がほじめてう 弾圧法令が制定実施されるとともに、経済安定本部の設置(四六年八月)、復興金融 事業労働者のストライキ権を制限する労働関係調整法(四六年一○月)などの、新しい反 見るとおり、 非軍国化の前進であったが、占領軍はすでに四六年五月、第一次吉田内閣を成立させたことに がある。早くも占領目的阻害行為処罰令(四六年六月)、社会秩序保持の声明(四六年六月)、 たて案が公表され(四六年六月)、公職追放の範囲が拡大された(四七年一月)。これらは民 制定 され(四六年八月)、また日本の軍事産業施設をとりあげるボーレー使節団の中間賠償 され(四六年一〇月)、 人民をおさえて支配勢力をはげます方針を明らかにしたことに、この時期の特徴 民主的な教育理念と学校制度をつくるための教育刷 公庫 新 委員 法 民主的 全主化と

発展した。 体と共産党・ このようなG 労働者は四七年二月一日を期して、 前 社 一会党 HQおよび吉田内閣の政策に抗して、労働組合、農民組合および種 の一月三一日午後、 0 組 織ならびに生活と権利と人民政府 マッカーサーの直接の禁止命令で挫折する。 全産業のゼネラル のための闘 ・ストライキに突入しようと 争が、 前期 15 47 × きつづき 市 民

これより四七年末までが、

改革の第三期で、

第二次農地改革の開始(三月)、教育基本

法・学

ち出される。

....

法が制定され(四六年一一月公布)、

寄生地主制を基本的に消滅させる第二次農地改革の

第二次大戦後の日本と世界 罪を で賃金 て遂 憲法 なわ 端 令を実施せ 地 1 的 3 教 JU 方分権 社 七 行 に n n 廃 育 による国 戦線 会主 3 祝 年 あ 1 ıĿ 法 米 福 四 3 ٤ L 0 を分裂 月のの 価 され わ た刑 義・「 たことや、 ざるをえず、 |住民による統制を定めた新警察法の公布(一二月)、 制 政府はもとよりGH を低 定 会議員 かしこれらは改革の新しい前進というよりも、 選挙 たが、 てい 法 • 修正 実施 くおさえ、 させることと、 改正(一〇月)、 で、 た。 の選挙 労働 その 資本主義」 (三月 農地 またその実施と必然に関連する改革をせざるをえなか 社会党首 内 運 0 . 四 独占資 閣 動 ため 改革も、 月)、 0 Qにも、 ・農民運動と共 家父長制廃止の民法改正(一二月)、 前 任 班の社 0 の選挙法 務は、 本 内 政府という幻想 新 に各種 閣 しばしば流血をともなうようなはげしい農 憲 以来 民主化 会 法 <u>=</u> が、 • の施 民 補 0 産党 給 傾 主 四六年四月選 • 行(五 配金をあ 斜 セ 非軍 • 生産 木 天 に でしずめ、 月)、 民協 E ス to たえ、 1 化の精 方式をさらに強化 11 挫 労働省の発足(九月)、 同 す る弾 折 举 0 前 内 その 後 Ξ 神 期に 資材と資金を優 のときよりも、 務 党連 \$ 庄 は 省の解体(一二月)などが 運 衰 から なかっ 制定された憲法および諸 中央集権警察を廃 動 え 立 か な 内 段と強化 ら共 L 11 閣 た。 労 から (産党 先的 賃 でき、 • いちじるしく そのことは、 ったというだけ 不 金 民 され 物 15 0 闘 争に 保 市 止し 影 たことに、 価 7 障 新 民 "

お 2

通

を排 体

運 カ

1

このように民主化の精

神は

占資

本と

K

家

の融合を進めてその復興を促進するにあった。

この時期には にまったく失われていたが、非軍国主義化の政策は、アメリカもまだ捨ててはいなかったので、 なお改革の惰性 「が残っていた。 四八年早々に、 アメリカ政府は日本非軍 İ 主義化

の方針も公然と投げすてる。

はずもなかった。 的要素の消滅古代的・封建 は当然で、そもそも民族主権の独立のない占領下に、 実施された諸改革が、きわめて不徹底であり、 このようにして帝国主義占領軍の指揮により、 しかし、 敗戦・降伏とそれにつづく占領下の諸改革は、 反革命的性質さえ秘めていたの 旧来の支配勢力の 真の民主主義が 日本歴史上のもっと 政 府 成り立つ によ 0 T

も深刻重大な変化をもたらした。

第一に、被占領そのものが、民族の歴史の断絶であった。明治初年に、 当時最大の思想家福

沢諭吉は、「国体」とは独立の民族主権であると定義し、それと君主の「血統」との関係を論じ、 統 が断絶 しても国体は変らぬこともあれば、血統が旧のまま存続しても「其人民 政治 の権を

失いて他国人の制御を受くるときは、則ち之を名づけて国体を断絶したるものという」と説き、 したが(『文明論之概略』 イギリ 征服され、 から 東洋諸国を支配するのに、 その土侯の血統を残して国体= 一八七五年)、第二次世界大戦に敗れた日本も、かつてインドの土侯国 しばしば血 一統を存して国体を断絶することを明 民族主権を断絶させられたのと同じ状 らか

になった。

これはとりもなおさず民族の歴史の断絶にほかならなかった。

的

へ素が、

基本的には消滅させられた。

治するの 日 がともに失われ、 の権威 したが、 者でありまた神的 I 治憲法と教育勅語により、 家の歴史上最大の変革で として が、 しかもな 天皇 存続 日本 の絶対的な権力と権威がともに 天皇は国民主権の下で、 権威 の神聖な「国体」であるとされていたが、 お天皇は将軍にその称号と位階をあたえてこれを合法化し権威づける、 近代 で あっ にいたってふたたび絶対 た。 日本国創造 あ その権力 る。 の神の子孫である万世一 たんなる日本国の象徴となった。 は 失わ 中世封建社会には将軍その他 n の権力と権威 た。 天皇は古代には その意味の国体も を合わせ 系の天皇が永遠 \$ 唯一最高 まさに千数百年 つ の封建領主に移行 た。 また、 に日本 絶 対 まやそれ

0

権 カ

最高

を統

第二次大戦後の日本と世界 古来 近代 時 実に大敗戦となっ 教育勅語 三に、 「と説明することによってつくりあげられた、天皇必勝の信念であったが、その信念も、 石本は の天皇 天皇 を原理 専制天皇制のみならず、 外 の権威をささえてきた最大の政治的条件は、 の統治権 国に とする教育体系、 たからには、 敗れたことがない が連合国軍最高司令官の指揮下に置かれたことで、 もはや維持されようもなか その 半封建的地主制、 という事実を、 13 か 政治・経済・社会・文化のすべての方面での封 それはひとえに天皇の 家父長制、 はひとえに天皇の「大御稜威」による明治以来の対外戦争の勝利、さらには 2 た。 それ を思想的にささえる 断絶した。 のみならず、 降伏と同

H た。 玉 その 内に十分成 歷 定的 占領 傾 熟 向 軍 てお を躍進させ の指令によっておこなわ り、 近代 たのが、 日本 0 歴史の 戦後の n 諸 大勢は、 たとはい 改革であっ え、 封建的 それ た。 要素を解消 このことは、 をうけ v れる する方向 歷 民 主 史 化 的 12 進 前 0

**新憲法を制** る憲法 はじめて日本にうえつけられ 専 制 天皇制 制定と農地 15 反 心改革の 対する国民主権 経過に典型的 た。一九一〇~二〇年代に支配的 の思想 に見られる。 は 一八七〇 1 八〇年

代

0

自

Ш

民

権

運

動

思想

とな

2

た民

本

主義 ズム 制天 合理主義 軍 0 • 皇 部 もとで、 共 制 なは、 P 産主義 の立憲君主制 政 府 ほとんど通用しなくなっていた。それとならんで天皇制 主義 0) 国体明徴の名により、 0 どん 思 は、 想 な圧 \$ 的運営を志向した。 国民主権を公然と主張できなかったが、その思想を内在させてお 制 非合法下にじょじょ \$ 非 人道的 天皇の絶対 な反民 そのころには天皇は神の子孫であるというような非 主 にひろまってい 的 0 な行 権力と権 為 \$ 威 た。 天皇 が為政者によっ その の 名 に全面的に反対する社会 後 によっ 戦争 て聖化さ て極端 と天皇 に強調 制 n フ 7 3

て最 初 から熱烈 に歓迎され た。 新憲法は支配階級に は 「おし つけ」られたも 0 であ た 民

0

ような歴 国民は

史的

提があっ

たか

5

天皇をた から内

h

なる象徴とする新

憲 てい

法

は た。

玉

民

大

に

ょ

0

かえって天皇

および天皇制

面

的にはひきはなされ

衆にはそうではなかった。 四六年二月一三日、 GHQは政府の大日本帝国憲法改 Ī 案を全面的

から

受諾 本文 うに ごうとし 法 0 をせまっ めてすべての 案 ま 案 拒 明 T つでは あっ して 月六 不をお 0 て極 否し、 治 から 憲法 IC K 原 日 発表 た。 あい 東委員 本 日 0 則 た は、 で つつけ 政 を国 その G 0 政府 は 政 治 戦 玉 原 ま で HQで起草した、 L 争と軍 自 U 民 案 1 た。 府 t= は 民にうったえて支持をもとめるといっ あ 会 理 8 0 0 15 力 左傾 から 由 由 る。 はとうてい受けいれられないとしたが、一〇 は 1 日本 民 圧 G は T ただしGH は二つあ 院制 権 国 倒 H もう一 する」とおそ 備を放棄する 下を共 運 民 的 原案で Q案をもとに 極東委員会に代表される国 動 多数は 議会 大 を徹 衆 つ 和 2 は自 主権 から Q原案の英語では は、 国にする気配がきわめてこい た。 を二院制 この 底 憲 「衛の こと、 的 法 れ 在 もしいまG 要綱 したっ に弾 制 たの つは、 民 とし、 ため 定 庄 0 73 15 その他を定 天皇を日 憲法 原則 の戦 した上で、ごく少数の官僚が あ しつ あ る。 士: Н る まのうちにGH 争と軍 を熱烈 主 改正草 7 地 Q案を受けいれなけ い k 権 際 本 つまり、 たが、 ど参加 有 在 めた新憲法案を幣原内 K 民主勢力と日本 15 0 備も放棄すると明記 民 0 案要綱 支持 条項 象徴とすること、 が明らか 幣原 そうされると国 ので、それだけ L は削 )日間 した。 た Q案を受諾 を、 内閣 除 C \$ ある 政府 E 協議 0 するなど、 と支配 n みならず 民 ば、 国 が 大 ī を 0 され 民 衆 閣 独 階 民がそれ かる 自 7 は何としてでも T には極 そ 創 7 ッ お 3 級 15 衛 新 重 T n ね 提 で あ 15 カ か 0 い 憲 要 を 1 なけ た あ G 示 戦 要綱 法 秘 る る H を支持 サ 後 L な 争 て受諾 0 Q n 5 を ば 定 \$ 0 0 は IE 0 防 が あ H ょ

憲

が、 一の名 公表されて国民の検討 で国 民 15 お i つけられ たが、 にゆだねられ、 新憲法の その後の選挙で選ばれた議会 制定では、 まず「 要綱 が、 で 0 +

に

起

Ĺ 「草案」

天皇

IE. 式

0 草

在を明らかにすることは憲法の根本であるのに、それを政府はあいまいにし、 審議された。 ع あ ったのを、 その過程で国民は、 「主権が国民に存する」、「主権の存する国民 要綱や草案に「国民の総意が至高である」、「国民至高 0 総意」と修正 G H した。 Qも政 主権 府 0 0 所

そのごま である。 また華族制 かしをゆるじていたのが、 度を即時全廃して人間平等の 国民の要求によってはじめて主権在 原則を貫いたのも、 憲法 民 が の文章をひ 明 確 せ 3 が ń た

語文に

した

のも

G

H Q や

政府の発意では

なくて国

民

0

運動

によるも

Ď

であっ

15

3

0

エカは農 民力 これをせざるをえなくしたのは、 寄 生地 主制 ٤ 地主階級をなくした農地改革にい ひとえに農民の力であった。 たっては、 GHQと政府 地主制 は一九二〇 をし

家統 建的 は 制 地 らう小作 主 N 制 要 は か 年を境に 料は、 5 経済的にはじゃまになっていた。第二次大戦中に、食糧生産 Ŧ 政府 国家が 明らか 自 がその米額に相当する金額を地主に渡し、 作 に衰退しはじめていた。 ・小作の生産者か らその生産米をすべて買い そのころ から日 1本資 地主と小作人 本主義に 上げ、 の確保と食糧 0 اع 小作 直 て半 接 Ä 0 0 から E 関 地

小作料を実質的 に切り下げた。 これにより地主制 は息もたえだえになってい た。 そして、

係をたち

切

9

また小

作

人

の耕作権

を大い

に強

がめた。

か

\$

地 主米

価

を生

産

者米

価

よりも

低

をえ

3

ほ T

かっ

反

9 制 のうえ 激増させ

渡

す 15

的

74

六 た。

年

Ħ. そ

月 n

対 反

日

理 する争議

事会で

ツ連代

表  $\equiv$ 

から 万件

すべ

T \$

0) お

小 ت

作

地

などを無償ま

た

は 急

法 進

定 化 取

価

格 た。 上

C

強

iz

対

は

毎

月

以

Ŀ

り、

農民

は かい

ますます

3

地

主

0

±

地

b

げ

を

は、

彼

らに

士 た が、

地

を す 政

あ 3 府

た 不 から

文 満 そうし

t 強

٤ 発案した

X

家

15

い

から

から 制

る

罰独 と対米 従属制

٤

う地 敗 2 第 0 主 は 彼らをし 後 改革は 制 次 0 かを改 当 時 地 民 革 T きわめ 0 改 0 食糧 する 松 革 女 ち上 村 は て不 ほ 0 謙 生 か G b な 産 農 15 徹底で、 H より、 5 とそ 相 Q こと が 0 指 0 2 寄生 が、 政 とめ 令に 0 府 痛 に 地 た 先 主制 立ち 0 感 ように、 とどめ 3 供 应 出 0 ti を た Ŧi. をささ 掃 か お 小作 年. 15 3 ٥ なら な 農 n で あ わ 民 月 た ない に る。 せ 0) 0) る 地 政 で 0) 府 15 主 あ

な 対 な  $\mathbf{x}$ 家に か う革 2 た た。 G 収 -命的提 古 H 用 制 素 代 Q か L つまり 的 地 は から し広範な農民 案を 主 対 それ この 階 封 日 後 建 を土地 級 理 ī 改革 事会 が 日 的 た。 ほろび 本 要 素 0 0 0 0 0 7 英連 急進化 唯 が 推 な × 基 進 た後には、 IJ 1 邦代 0 本 力 力 支配 的 は をくいとめる 代 または少 表 15 表 の案を 的 消 だ は n 資本家階級とくにその 要素とな 滅 ない せ より ٢ 3 基 n 一般に 農民 n もまず日本 45 は は 私 0 たこと た L 15 有 彼ら た 財 憂 0 先 ということで 産 一農民 第二 反 に 的 制 面 土 0) に 最上 大 次 地 否 は 衆 改 をあ 定 収 層 革 近 15 用 C 1º あ あ to 0) 0 価 あ 独占資 指 る。 的 える改革 格 2 る 資 た。 令 0 を発 専 \* 本 き 額 本 制 h C す 的 1: 売

革は、 閉鎖的 2 な形 独占 閥 資 態 0 的 を破 本 解 一が直 体 \$ は 政 0 治 接に農民を収奪する大道を開き、 ただけで、 独 占 15 資 \$ 本 H か 本 0 解体 えって独 0 唯 で は の 支配 占 なく、 資 本主 階 たん 級となり、 義 んにその また国 0) 自 由 内 財 象徴 な発展 市 閥 場を一 家 天 0 族 皇 条件 0) は、 挙に拡大す 独 をつくっ 占 独 ٤ 占資 いり 3 本 る前 た。 \* 0 封 王 提 農 建 冠 地 を 的 ٤ 改

家父長制

の廃

止

は、

女子労働力を資本が存分に

利用できる条件をつくっ

た。

占資 資本 済 また政 は ひん ゆるした。 的 本 してお 撈 前 0 とより敗戦 1: 記 府 助 工場施設などを持ち去ら t: から 0 ように、 0 さらに 1 5 す ン 紐 3 フ そのうえアメリ 直 経 飢 送は、 によって、 V 済 えた民衆の革命化を防ぐためにア 1 GHQは民衆を弾圧 援 シ 戦 助 日 時経 ンに 0 7 役割をも × カ よる大衆 済 れる心配 ij が の崩壊と解放 日本 カ 帝 果し 非軍 収 国主義に従属 も大 して独占資本にその政権と「社会秩序」 奪と政 た きか 国化の こうし された労働 府 2 資金 たっ 方針をすてない × させられ 7 リカ 独 0 ただしそ 占 補 者 階級 資 給 が与えた、「ガ ts 本 で独 から は 0 0 占資 占領 3 間 時期でも、 攻勢で、 は 復興 本の復 権 中間 力 IJ L 0) 独占資本 オ てゆ 政治 ア 興 賠 70 を維持さ 償と を 六 年五 的 援 は 助 \$ 保 L か て独占 は る 月 危 0 せ、 以 機 \* 後

日本復興の 0 期 0 主体とし 15 解 ٤ 放され 同 時 て全面 に た民 労働 的 衆のエ 15 者 進 階 ネ 出 級 ルギー L を主力としま た。 占領 は、 その 軍 の意図 た 指 後占領 導 0) 勢力と 軍と 加 何 H is する勤労民 本政府 か か わ らず、 から 衆 これをどん が、 改革 歷 の第

史

創

浩

だ

1+

0)

前

史をも

つ労働

者

階級

は

戦

後は、

農民その

他

0

勤労民

衆

0

先

頭

15

立

2

て、

民

政

う。

者

階

級

٤

民

衆

は

L

か

\$

その

圧.

治 の 15 お 0 最 舞台で支配 大 さえようとし 0 意 義 が 者 あ と正 しても、 る。 面 勤 もは カン 労 でら対 民 衆 p 决 以 は L 前 て、 の状 0 ね に 主役を演ずるように 態にもどすことは 歷 史の 准 歩 0 原 不 動 なったのは、 可 力 能 で あ になった。 2 た。 戦 L 後 か ここに で L 民 あ 戦後 衆 から K 0

躍台と 歩的 25 0 階級 無 關 てでは 産 九 争 は 民勢力 は 政 なく、 <u>-</u>. それ ま 党 て、 だ 0 現 活 らすべ 0 実に 独自 Ξ 働 指 動 は 者 導 年 T o 政権を争うまでにいたらず、 0 . 0 政 0 農 下 \$ 大 勤労民 治闘 は 民 に 正 p 政 0 動員され 争に 階 変で、 1, か 衆 級 進出 なる支配勢力もこれを軽 0 的 指 利 組 はじめ しはじめた。一九二六 導的 織 用 から 3 発展 n T 階級とな るも 民 衆運 L やが 0 5 婦 であ 動 人解 て天皇制ファシ が かった。 \$ 内 視 は 放 閣 でき 年以 P P を倒 市 部 つい な 後 民 落 L い 0 階 解 た で一九一 ズム 再 級 ま 放 が 建 15 0 で 当 に 運 3 動 に 八 圧 動 時 n 員 発 年の \$ は 倒 た 3 展 お ま 3 共 n が民 ح る n 産 た り、 騒 T 党 \$ から 動 L お 労働 0) を は 0 ŧ よ Ł 進

化 を 8 と非 3 ゼ 軍 て有 ネ E ス 主 産 義 1 敗退 階級 を 化 8 0 3 心と政 をよぎなくされるが、 日 7 本 關 権 国 争 を争うまでに 内 15 15 お お いう 1+ る て 最 占 成 大 侵し、 0 領 推 権 力 進 力と と正 占領軍の まま制 な 面 b か 許容する 5 衝 四 突 されてしまい 六 す 年 る わ 29 くを に 月、 い た 0 부 b 没落してゆくので < 2 た。 こえ、 \$ 民 ここで 主 四 X 七 民

年

0 独立と人 政治 民 的 経 の民主主義と生活の安定向上をかちとるたたかいの道を前進しつづける。 験 を豊 か 15 Ļ 占領軍を解放軍であ るか 0 ように見た初期 0 幻想 をすて、 民 族

なくて、

内

部

の分裂に苦しみながらも、

ひきつづき強化される弾圧にたえて、

進

退

0)

3

る は戦 搾取と圧制 婦 人は、 後 0 民衆の はじめて封建的 を婦人なるがゆえに男子よりも強く受け、 生活とこどもをまも 隊列で、 婦人 束縛 の役割の画期的増大は、 から解放されて、 5 民主的権利をまもり、 広範な人々が 戦後日本の大きな特徴の一つである。 しばしば同性が占領軍のい 民族 政治生活にめざめ の独立をもとめ、 t: とり けにえとされ しかも資 わけ 本の 婦人 平 和

記 0 T ように一変させ、 × IJ カ 0 事 実 (上の単独占領とその下での諸改革は、 まったく新し い 民族的 および階級 的課題を提出した。 日 本 0 政治、 経済、 その課題をどう解 社会の構 造 を、

をまもる国民的

な運動で、

男子と同等の、しばしばそれ以上

の役割を果すように

なる。

Ŀ

決する 支配する国 和 0 日 か 本 ・を建設 とし 0 後 て復興する するか、 0 日 本の 二つの道 か 歴史は、 労働 ----0 者階級を主力とし指導階 to 言 でい たかいの歴史であ えば、 アメリ カ帝[ る。 級とする国 玉 主義 に従属 民大衆が、 した、 独占資 独 文 民 主

K 主 義と反帝国主義諸勢力との世界的なたたかいの一部分である。 の二つの道のたたかい は、 客観的 に は、 第二次世界大戦後の世界 史の 基本動向 で ある、

帝

7

3

7

P

アジ

アフリ

力

0

7

の次

世界

を

カン

2 0 で

分割

するわ

1+

に

は

い

カン

な

か

た。

に

枢 T

軸 12

国

15

侵略され

た諸

民

族

の

い 2

,

さい

0

帝

国主義

L

T

民

族

独

立

を

かちとり

相 0

互

間

戦

争であ

った第一次世

界

大

戦

後とはちがっ

て、

米英仏などの

戦

勝帝

Ł

主義

0

間

戦

争

\$

潮後 流の 互 間 次

世

界

大

戦

は

B

独

伊

0

枢

軸

15

た

す

3

\*

英

仏

など

0

連

合

0

帝

X

主

義

あ Ď, 族 後 0) 者 解放 0 0 戦 勝利 争で 戦 争、 あ をもっ 社会主 5 た て終 ば 義 か ソ連 b 2 で た。 なく、 0 それ 祖 国 ゆえ、 防 日独 衛 戦 伊 この大戦後 争および全 枢 軸 0 侵 略 世 1= 15 たい は 界 0 \$ す 反 2 フ る 7 ぱら帝 被侵 " シ 略 3 ‡ 民

擁護 こと しても、 東 部 な 玉 とくに **英** する は 全 15 11 面 4 それ T 朝 的 た 九一 にはじまった第二次大戦後の民族 成 な 中 た 鮮 国 立 民 五 に 闌 か した。 主 七 力 で たい . い 主 米の 年 が 攻 共産 義 Ö 擊 L 戦後 Ľ A E て 帝 口 党 ルマ、 民 シ 諸 勝 K と人 共 7 主 利 民 15 和 社会主 i 族 義 は 民解放 1 は が K い ンド、 が 2 義 九 必 日本 そう強 ヴ 要 革 74 軍 15 命 九 が 0 パ 工 ۲ に 3 + 年 力 独立運 つぐ、 時 ナ 7 15 ス い ○月、 占領 × 9 ム は な ij 短 ン、 0 2 され 動は、 北 世 カ 力で抵抗 た。 界 社 0 1 部 絶大 史的 会主 てい す 15 ン F\* は な な援 た植 が な重 木 ヴ 義 して、 わ て西 ち に反対 シ x 0) 大 民 ア、 ۲ 中 助 H 事 + つぎつ 地をふた 本 華 をうけた蔣 であ À 帝 4 7 アと北 民 民 国 1 ぎ 主 2 共 IJ 主 共 た。 和 12 た 義 " び支配 和 介 玉 独 الح から また 立 ン X をうち 石 敗 \$ から 政 を 退 朝 権 独 か しようと 1= 立. 社 鮮 た 0 7 ٤ あと

北

7 L には独立 0 現代 メリ 後半 史の カ から、はげし しても経 を頭とす 大 勢 が 済的 る帝 もは い 独立運 独立 I P 主 帝国主 の確保 義のまき返 動を展開 義 が困難で、新植民地主義のえじきにされることもある。 • 植民地主義を否定するもの しが L 成功することも たいてい 0 ばあ あ い り、 勝利をかちとる。それ また新 であることは、 興民 族国 疑 一家は、 にた な 政治 い する 的

ブ諸民族に及び、

7

フ

IJ

カの

黒

人諸民族も、

ラテンア

メリカ

の半植民

地民族も、

九五〇

ン 社会主義は S アメ くめ 第二に、 て東 IJ カ ュ 欧 ソ連の世界政治における発言権と威信 + 1 諸 ラシ 2 K 1 から ア大陸の主要部分をおおう世界的 社 バ 一会主義 も社会主義国 国とな となった。 り 中 国 北朝鮮、 い までは地球上の陸 !が飛躍的に増大したのみでなく、東ドイ な体制となった。一九六○年には、 北ヴェト ナ ムの 地面積の四分の一、 社 会主義化 と相 総人口 まって、 ラテ "

の三分の一が、

社会主

義の下で生活している。

あって、 者階級を主力とする勤労民 界のますます多くの部 そして、民族解放闘争と社会主義諸国 第三に、 帝 k 発達した資本主義諸国でも、 主 義 15 反対 分が、資本主義からはなれようとしてい する全世 衆の政治的社会的 界的 な共 イタリア、 の発展と資本主義各 同 進出 0 戦線を形 が、 フランス、日本をはじめ、 大戦直後 成 L T 国の民衆運動とは、 お から、 5 る。 現代 めざましくなっ 史の基本潮 多くの国で労働 相互 流 15 た。 支持

K 主 一義のがわでは、 大戦に敗れた日独 伊 は、 しばらくは帝国主義の実力を失い、

他

方

中

1

の内

戦で、

人民

解

放

軍

0

勝

利

から

見通

され、

蔣

介石を通じて全中国を支配しようと

K な

内 1+

れ

ば

なら

to

い」とのべ

ナ

が、

それ

は

社 IJ

会

主

義諸

K

植

民

地

•

従

属

K

0

民

族

解

放

運

ナニ カ  $\mathbf{K}$ 

か

わ

家

0)

安

T

7

×

カ

2

.

に 中 中 で \$ \$ 3 世 本 界 ± 終 0 15 済 1 C た 的 П 荒 る所 廃 15 0 空襲 \$ で 軍 1= 事 英 ٠ 的 仏 民 族 発 は . 解 政 \$ 0) 放 砲 治 は 運 的 弹 D をう 戦 動 に 前 0 \$ 鎮 資 ける 0 本 よう 圧 主 ことも な力 植 義 民 世 をも 界 なく、 地 体 に 制 君 た 臨 軍 な 0 維 需 L い 0 持、 た。 生 産 U 社会主 そ とり を通じて T T 義 T × 諸 E. × IJ 大 X 1) カ カ た 0

は 生

攻 大 産 が

2

力

を 大

87 政 × 主 策リ 義各 のカ 転の 換対 E 内 全体主 0 全をさ 人民 九 四 またげ 解放 義 七 年 0 直 Ξ 闘 接間 月 争 しつ 0 る。 接 1 抑 圧 0 ル 侵略に 1 0 主 7 ン 力とな 米大統領 よってお 13 5 0 その 直 75 は 接 P 7 最 かっ × 間 先 されている。 IJ 桜 頭 カ議会で、 0) 12 侵略 立っ と全 た。 ٢ 世 れ 世 界 界 から 的 7 0 15 自 X t-IJ 由 0

× 0 戦 民 1) 争 衆 カ 渾 0) 動 太 日 公式 に 政 1: 策 15 1, 6 して、 宣言し 2 0 たもの T # × 界 IJ 政策 であ カ が ととも 0 た。 世 界 に変 0 い 化 1: す る る。 所 で 前 断 記 固 0 よう ٤ T 關 中 争 す  $\mathbf{K}$ 7 蔣 介 い 石 わ 0 10 支

38 化と 属 MI 1 から 確 民 3 主 保 11 11 3 玉 n 0 政 12 そうに見えてい 策 とどめ をとっ T たが、 おくことを基本 た 間 方で は 日 7 本 政 × 0 策 IJ とし、 人民 カ は 勢力 日 本 そ を重 から 0 1= -視 8 せず、 15 必 要 せ ネ な 日 ス カン 本をたん ぎり 1 を 計 で、 15 画 する 日 T 本 × ほ IJ 0 ٤ 非 カ 成 軍 15

玉 従

× ij 力 0 計 画が失敗するとともに、その対日政策も大転換をとげた。 四八年一月六日の

陸軍長官 たア 日本を広範囲 D イヤ ル に非軍事化しようとする当初の方針と、 の演説が、その転換を公式に明らかにした。 自立国家を建設しようとする新方針

矛盾する領域が生じた。」日本産業の戦争潜在力を破壊すれば、「平和の潜在力にも

再建 が自立できるだけでなく、 悪影響をあ せねばならない。「対日占領政策の方向は、 たえる」、 それゆえ政策を転換し、 今後極東に起るかもしれない新しい全体主義の脅威にたい 日本をアメリカのための「極東の工場」として 強力な日本政府を育成するにある。 して、 日本自身 防

間に、

壁 一の役目を果すに十分な、 7 × IJ カは この 基本方針で、 強力な安定した民主主義(反共攻撃体制)をきずきあげるにある。 日本独占資本の 「復興」に力をそそぎはじめた。それは、 3

償取り立て方針もすてられた。 П シ " + ル の資本主義各国の復興を「援助」し、 . プラン」の発足とほぼ同時であった。 中国に おける人民解放軍の全面的な勝利が決定的となっ 全ヨーロッパ的な反共戦線の結成をめざした、「 日本産業の潜在軍事能力を破壊するための賠 た四 1

年末には、 本支配層は、 アメリ アメ カ軍部は早くも日本 IJ カのこの新方針に自己の唯一の再生の道を託した。 再軍備の具体策を研究しはじめた。 かくて、 7 ジ

7

民族解放と社会主義化を圧殺する経済的、 を復興させるコ 1 ス が L 4 にむに強行された。 政治的、 それとともに、 軍事的拠点として、対米従属の日本 独立、 民主、 平和 の日 独 占占資 本

米安全保障

条約

しつけ

画 講

進

しは その講和後 とし

C

め

7

5

基地

反

再

軍 日 ٤

備 本支配 時

反

対、

全

講 す 備 L T

和

に着手し、

片面 る計

٤

\$ かる

事実上アメリ

カの それ

を保障 警 から

る日

£ 〇年 一六月、

7

X ij

カ

が日本

午を基地 和

> て朝鮮 こと知識

戦

争を開

始

に 動 くむすべ

察予 発展

隊 た。

0

名で日 本再 軍備

九

E

交戦

[との全面講和を要求する、

組織労働者

人を先頭とした国民的

な運 同

その

ため

本基地

を四

九年 つぶ

秋 し、

から急いだ。それとともに、

7

×

IJ

カ陣

営

0

諸 を進

K

みとの

対

民 国を前進 このころアメリ

共

国

を

全朝鮮をアメリ

カの

勢

力下に置く

戦

争準

備

め 0)

7

お

り

基地とし、

ソ連占領下の北半部に成立した(四八年九月)朝鮮民主主義

半部につくった(四

一八年八

(月)大

韓

不安保条約の面講和と日

B

講

備 H

15

た。 •

n 和

15 0

たい 准 0

L

て、 とり

基地 かか 化 和

化 2

日本再軍

備

• 片

面 講和

に反対

L

中

K

•

ソ連をふ

0

IB

た

8

に

たたかう主力である労働者階

級

への弾圧

は

段と強化された。

鉄道

· 逓信

など国有

業労働者や公務員

(の罷業権・団体交渉権はうばわれ(四八年七月)、「経済安定九原則」

下山・三鷹・松川事件など一連の恐るべきフレイム・

アッ

プ

が

しくま

n

(D)

が

強

行

3 企

(四八年末から)、

(年七月~八月)、官公庁および民間諸産業からの赤狩りが強行された。

カは、その占領下の朝鮮南

て新たに発展した。 か

なる軍

事

同

盟に をお

加

わ

らない

中立 を推

日本をめざす国民運動

は、

占領軍 対、

それ \$

にもかかわらず、

一九五一年九月、

サンフランシ

0 きびし

スコで片面講

和

弾

H

抗

237

と日米安全保障条約が結ばれ、五二年四月末から発効した。このことは、日本復興の二つの道 のたたか いにおける、 アメリカと日本独占資本のいちおうの勝利であった。

なり、 (戦前 で第四位をしめた。 とする工業生産は、 0 生産水準を回復し、 朝鮮 その後さらに新 戦 豊作でも六千万石ぐらいであった)。 争 o ためのアメリ 農業でも、 五五年の二倍をこえ、 ひきつづき急速に発展した。五五年の国民総生産は、戦前 しい驚異的な発展をつづけ、 カ軍 米の生産は、 の特需をよび水として、 日本の再軍備は、五四年七月の自衛隊の発足 アメリカ、西ドイツ、イギリスにつぎ資本主義世界 一九五五年以来八千万石前 一九六〇年には、 一九五一年中に、 重工業 後 日本資本主義は が ・化学工 平年作となった の二倍近 業を先頭 以 来 くに 戦

K 急速に現代的な陸海空三軍をそなえ、アジアの資本主義諸国で最精鋭の軍備として強化された。 大民族で、 「民教育の水準も、アメリカ、ソ連を除く、世界のどの国にもおとらない。 総人口やく一億に近 九年制の義務教育が一〇〇%おこなわれ、その修了者の七割が後期中等教育を受

同 時に、 て進行した。一九五六年には、 ている。 れだけを見れば、 完全な中央集権 日本は大国だと為政者が胸をはるのも当然であろう。自衛隊発足とほ の警察制 ソ連との国交を回復し、また国際連合加入も認められた。 度も復活 され、 教育 の中 央集権統制 と軍国 主義 化 も段階を追

かし政治的には日本は、

講和後も、

日米安保条約により依然としてアメリカに従属させら

なっ K 1) 島 いない。 カ化 連 は 加 せられ、 入 3 和 後で はい n 条 自 約 T 衛 一九六〇年、 \$ 石油、 え、 5 隊 C る。 \$ IF. 七年に及ぶ占領下に、 7 式 電力、 度もとっ K × 15 際政治では、 IJ 放 空前 カ軍 棄させられ 鉄鋼などの基幹 の国民的 たことが 0 事 実 日 Ŀ た。 反対 ない。 本 0 日 は 指 すなわ 運 産 本 7 揮 業に 動を 経済 メリ の貿易構造は 下 ち日 ic カの お おける、 面 あ 5 本 しきって、 でさえ、 意 はまだ民 その に反した自主 資本上の対米依存 アメリ 日 装 日 本 備 族 米安保 カに 0 主権 • K 編 依存 民 独 制 0 条約 独 総 立 訓 生 立を完全 せ 0 産 行 が \$ ざるをえない 練 大き 改定され、 は 動 は 戦 は 全 前 全然と 面 15 的 0 数倍 復 15

H

本

が

米

軍

0

基

地

とさ

れ

沖繩

.

小

笠原

は

依然

とし

7

7

×

IJ

カ

0

統

治

下

15

お

か

れ

れず、

7 L ×

第二次大戦後の日本と世界 IJ 口 文字 U カ 路 0 で 本に 通 間 従 あ 立 る。 b 属 に 全国 進 L H 0 独立、 で自 ちがっ 本をア 形式上は 民 退しながら大局 的 か からも な統 民 たてんは、 ジ 主 7 日米対等となっ 帝 0 行動 平 社会主義と民族解 K 和 主 は 的 0 義を復活させ 日本支配層 には 日 本を建設しようとする、 それまでの日本 成長 たが、 しつづけ が る 積極的 放運 アメ ため 動 IJ た。 0 15 カが 歴史上に を攻撃する拠点とし 条約 アメリ 五九 日本に無制 としたことで 最大最 労働 1 カとの 六〇 者階級 年 軍事 高 限 0 15 0 駐兵 日米 一同盟 てい 政 を中心とする民 あ 治 る 安保 關 翼 ることは、 させる権利をも 争であ 係に入り、 条約 ったば 定 衆 以前 反 0)

対 力 ×

9

でなく、

独占

資本主義諸国における、

第二次大戦後の最大の人民闘

争の一つとなった。

発 され 民 衆 の 力 が、 い 0 そうよく結集され 統一されるとき、 独立、 民 主 平 和 0) 日

され 展望 年以来公然化 T は 確 た民 実となるであろう。 した対立を中心とする国際的 衆 0 勢力 が、 その後、 しかし現実は、 あらゆる方面 な反帝 安保闘 国主義勢力の分裂と で分裂 争に し、 お 1 その ては弱いながらもい 分裂 結 が ツ連 CK つつき、 と中 深刻 国 5 お 0 うは に され 九 六〇

雑にされ、 この 分裂に乗じて支配層は、 民衆の力は十分に発揮され 対外的には、 ないで、一九六六年の現在 日本独占資本の南朝鮮進出の道をつけ、 にいたっている。 朝 鮮 民 主

う。 米従属 や転化して、 備をち は 帝 六五年)、 主義人民共和国を敵とし、 国 核武装 民 0 衆 義 P 戦線 帝 のア くち の準備をすすめ、 r 国主義復活の道を最後まで歩みつづけるか。 × ジア侵略大戦争の共犯者となり、 0 P IJ くと進めている。 分裂を克服 力 のヴェト 憲法を解釈によって空洞化するだけでなく、条文上にも改悪する準 米・日・韓の軍事同盟の前提をつくる、日韓条約締結を強行し(一九 ナム侵略戦 統一を発展させて、 もしも 争に 日本を立たせている。 H 全面 本 がこの道を最後まで進むならば、 そのはては民族の滅亡ともなりか 的 15 協力し、 独立、 講和 民主、 前 中国敵視政策を強化 の日本復興の二つの道は、 平和 0 日本を建 日 設 ね 本 する ない Ļ は 7 × K で 内 あろ IJ カ で ま 対

このようなわかれ道に、

## 日本歴史の総括と展望 び

と高 らぬ活力を示している。 数千年間 本人は H い弥生文化が入ってきたとき、 本人種と日本語の原型が成立した縄文文化の時代から一万年近い日本歴史をかえりみると、 0 活 力豊 おどろくほど多種多様な縄文土器からして、それをつくり使用した人々 かな民族 やがて列島 であるとい 原始日本人はみごとにその文化を消化吸収して、 わねば 社会の孤立がやぶられ、 ならない。 原始 0 大陸 日本人が 方面 から縄 日 本列島 文文化 此に孤立 よりも 未開 してい

のなみな

から 段

させ、 文明への大躍進をなしとげた。これが日本歴史の第一の大変革である。 諸 制 その後 強制 前提をつくりあげ、 をつく 奴隷 日 )た鎖国という孤立状態にとじこめられたが、その中でも資本主義と近代科学・思 りあ 制 本人は、 から封建制に移行したときには、 げていた。 不断に朝鮮・中国 封建支配階級に対立する百姓・町人ら平民の勢力を発展させた。 一六~一七世紀の西洋とのみじか ・インドの文化を学びとりながら、 中国の王朝 の模倣ではない、 い交渉の後、 日本人は、 生産力と文化 独自 一の社会 封 建支配 - 国家 を発展

革を遂行 ぎと植民 国 0 n だけ 水準に追いついた。 地 ない て、 0 歴史的 アジ レ半 アでは 前 植民地としていったとき、 提 が これが未開 唯 あ 2 一の独立民族となり、 たので、一八~一九世紀に欧米資本 から文明への変革につぐ日本歴史上の第二の大変革であ 日本人民は幕藩封建 急速 に資本主義とその文化を発展 主義 体制を倒し、 が東洋 0 明治維 諸国 させ をつ 新 ぎ 0 先 変

本史が 文官武官 近世では、 なく、政治的 結合した一大人間 幕藩体制を廃止した明治維新をへて、はじめて完成された。それとともに、 一についてい 世界史の有機的 はまた 貴族や うの は には無にひとしかった勤労民 帝国議会の議 はこの変革を通 えば、 封建領主の支配と収奪の対象としてのみ存在させられ、 集団 な Ħ 11 語、 部分となったのであ 民族 員 じて、 となって国 生活領域、 の形成は、 第一に単一の 衆が、 一政に参 経済および文化 近世後期 る。 旧支配身分の華族・士族とともに、 加するなど、 日本民族 の日本は の四 および国民が形成され、 基本的 r つの共通性 ジアではもっとも 15 は 何らの によっ 同 等 0 古代 市 て、 権 進んで 利 民 や中 をも 的 たとえ 内 権 面 利 世 的 単 ば \$ た 15 H

国民 たが、 となり、 その二千年近くの間の日本と世 いてい で えば、 は 不完全ながらも国家を構成する主体となった。不完全というの なく、 維新前 主権 0 は 天 日本とても、 皇 に あ 界の関係 0 第一 K 民 は の大変革以来、 は天皇の臣民 日 本が外の世界から文化的に影響され とされ 世界史の外にあるのでは たからで 玉 民 が 主

數

戦

を転機として、

日本

歴史は第三の大変革期には

い

2

た。

2

0

時

期

は

まだ

終

2

てい

な

15

が

治 を除 カ 的 ちまち は だけけ に日 \_ = 不 ·軍事的 完 い に 倍加せ で、 元全な ては、 資 本を世 鎖 世 本 K 日 主 が 15 られた。主としてその力により、 7 0 3 界 本 \$ ほとん 義と近代文化を発展 日 Ŧ \$ 経 に開 本 ン から外に働きかけることはなく、 東 済 ゴ は外の世界とほとん 的に どせ ル 一の国民に結 き、第二の大変革は全面 来 ロに 襲 \$ <u>ک</u> 日本 近い 六 させ 合し 世 の歴史は世 までに 紀 たが、 ど関係 たことと、 0 制限 豊. 臣 その され が 秀吉 日本は欧米列強 的に日本を世界に結 界の歴史と不可分になっ な た。 政治 3 1の朝鮮 世界と結 かった。 1; ところが幕末 軍 侵 民権と国 CK 貿易も中世 略 事 の半植 的 ついたことによって、 には、 1 権 CK j を統 開国 つけた。 末 た。 彼 古代 以 E 我 的に 後は、 発展 天皇制 第一の大変革 とも 確 L 15 立 文化 か 失 0 す 日本 1+ 飯 成 Ś 的 た 立 た遠 期

よ

U すし H 義 民 段階 た日本 権 地 1= まで拡大し、 主 対 運 等 動 0) とともに、 ため 条約 と世界との交渉は、 が が挫折し、 0) をかくとくすることと、 再 不 断 日本も 転して日本 の侵略 専制天皇制と国権主義が勝利したため、 帝国 戦 0 主義に移行した。 争に投入され消 転し むざん て日本 な敗 朝 鮮 北 0 東 耗 中 され そして民 K アメリ アジア諸国 ^ の侵 た。 カ帝 族の 一略とが. 日 侵 本 国主義の属 略 活 0 欧米には屈 とな 半 力は、 結 民地化される危機を脱 植 合 民 り 3 K 天皇 地 れ、 化となっ 化 従 p が 世 0 制 しながら、 て第二 危機とし 軍 界 史の 部官僚 た。 次 近 革 13 に が、 人 ては 文化 も政 命 出 0 11 な 活 的 征

立 独占資本が帝国主義復活の道を歩みつづけるか、 変革でなされるべきことであった)。前にのべたように現代日本は、 現代をいまなお進行中の第三の大変革期というのでは と家父長制 民主、 平和 も崩壊するという、 の日本を建設するかの岐路 国家成立以来の変革がおこなわれた。 に立っているが、その二つの道の それとも労働者階級を主力とする民 ない(国民主権の宣言などは、 アメリカ帝国主義に しかしそれ たたたか だけのことで、 本来は第二の 従属 が、 衆が、 1 H

歴史は反動期にも進歩をやめない。歴史の第三の大変革の主要な内容である。

本の歴史では、近代

までつねに、行きづまった古い社会を、

民衆

が

下から一

挙に打

倒

する

占領下 がそのように 漸次に新社会に移行 で非軍 なく、 支配 国主義化と民主化の改革 しておこなわれ 階 級 0 してきた。 部 たばかりでなく、 あ るい は中 奴隷制から封建制への移行、 がおこなわれたさいにも、 間 階 級 日本が第二次大戦に敗北して連合 による上からの改 革が、 民衆はその主体となることが 封建制 下か から資本 らの 主義 革 国に降伏 命 を 0 お さえ

指令の実施者となっ

旧来

の支配層の一

部が焦土抗戦派をおさえて降伏し、

新日本の政権をにぎり、

すでに、二千年近く日本の唯一最高

日本歴

史には

じめて国

民

主

権

が宣言せられ、

旧天皇制

をささえた村落共

同

体

伝 威

の権

の権力または権威として君臨した天皇の権力も神的

次大戦後の改革は、 つけがたかった。それにもかかわらず、けっきよく奴隷制は滅び去り、 日本の歴史では、 反動的な意図さえひそめておこなわれ、 つねに新社 会に旧社会の遺制 が広範に残され、 非軍国主義化と民主化はきわ 封建制も滅びた。 時代 めて

部分を資本主義と決定的に対立する賃金労働者化し、かつその組織を発展させている(一九六四 れも高度に発展した独占資本主義のみが支配する社会となった。 そして独占資本主義の高度の発展そのものが、 不可避的に日本の勤労人口のますます多くの

不徹底であったとはいえ、

古代的および封建的な遺制

は一掃され、

日本社会は、

資本主義、

そ

区分も明

年で賃金労働者総数の三六%、やく九六〇万人が労働組合に組織されている)。第二次大戦直後に は

とする他の全国民とが、 小資本家も独占資本に従属させられ収奪され、それとの矛盾を深めている。 業人口の半数近くをしめた農業人口は、いまでは四分の一以下になり、その農民もますます多 の大部 分 が半プ 分を独 占 タリア化し、 いかなる中間者もなしに直接に相対立する構造になった。 国家権力をにぎっているごく少数の独占資本家階級 自営の小商工業者や職人も急速に賃金労働者化 つまり日本社会は、 労働者を主 している。

でのように、支配階級の一部あるいは中間階級が、上からの改良で新社会に移行することは、

二つに一つであって、

つづき支配するか、

それを打倒して民衆が日本の主人となるか、

独占資本が、さまざまの形態修正はしながらも、

ひき

のような階級構造になった日本は、

ありえなくなった。それゆえ独立、民主、平和、繁栄の日本を建設するという日本民族の 246

している課題も、 えなくなってい 独占の支配を倒すかいなかという課題と一体になり、 中途半端な解決は

かりでなくその主役となり、 の中に、その解決の諸条件もまたつくられている。 そしてすべての歴史上の大課題は、 第一に、勤労民衆はこれまでもつねに歴史創造の原動 支配者と直接に対決するにいたった。 それが明確な課題として提起されてきたということ自 力であったが、 ここまで民衆の力が発展し いまや原動 力 で あるば

資本とその政府 第二に、独占資本は、アメリカに従属することによって、民族にそむくものとなった。 ・与党も、 しきりに愛国心の養成をいうが、 アメリカに従属する彼らの行動と

決されることを示している。

さらに発展しつづけているということ自体が、

現代日本の課題が民衆によってのみ解

求を出 び将来の民族 崩壊した大日 政策は、 敗れたドイツの独占資本は、 しせない たえず愛国とは矛盾している。彼らは日章旗や「君が代」の歌や紀元節など、すでに 本帝 という一事によっても、 の心をとらえることはできない。日本の固有の領土沖繩 K 0 シン ボ ルの復活を権力で強行できるかもしれ 一九三〇年代のはじめ、 彼らには、 民族の心はつかめない。かつて第一 プロレタリア革命の危機に直面 ない。 ・小笠原をかえせとの だがそれ で現 次世界大 在 して、 およ

ŀ ラ ヴ 1 0 ナ ズ F 4 ス 党 をあ 1= 政 お -) 権をとらせ、 て、 時的にド ヴ :I 1 ル サイ ツ民衆をひ 1 講 和 きつ 条 約を破棄 1+ たが、 現代 もうれ 0 H つな 本 独占資 民 族 本 主 は千

対し、 二十年間、 第三に、 平和 日 0 本人 から 11 わ は 1 15 過去 まや日 立たざるをえ 百 1本国 年 ーすなわ 民 の生存 な ち単 5 その 0) 日 \$ 本 0 Ī 15 民 カン から か 形 わる願 成 され いとなっ T カン 3 てい 0 す べて る。 第二次 0 時 期 を 大 通

はじめて平和

1=

生きた。

この

間に

平和

主義

は

日本

人の心に

根

づ

1

た。

もともと近代以

前

0)

はぜっ返

にできない。

したがって現代

にフ

おいては、

民族と

祖国を愛するもの

は

独占資本

に反

せ

う反

1

運

動

は

しても、

#

ン

ラ

>

シ

ス

7

講和

条約と日米安保条約を

破

棄する

は 日本人は平和 の後の二十年 日本を核 戦争 の平 的 な 和 X 0 憲法 基 間であっ 地 下 にする独占資本とアメリカ帝国主義に 0 生活 たので、 でいちじるしく弱められた。 明治以後 の為政 者の育てた好 反対 そし で現在、 戦性 せざるをえな 0 平和 空前 を欲するも 0 大 敗 戦とそ

to + U は n ね は か 以 か 日 えす 前 第 本 Ī 四 民 力 E 一変した。 を 0) もっ 独立・ 現 代 日本 た 民 か 主 社 つての植 0 会主義 歴史は世界とくに 平和 我または 民地 • 繁栄 • \* 民 のたたか 植民 族 主義 アジ 地 い アジ 0 7 10 K 0 たい 家と アは、 歴史ときりは して、 する客観的 いまではい 日ごとに なせない な大きな援 か なる が 発 帝 展 助 1 7 Ì 0 ジ

主

義

0

復

活をは

かるも

のには決定的

な打撃であ

る。

アジアのみならず、

アフリ

カ

もラテ

義

る。

7

の状

メリ カ I \$ 帝国主義に反対し民族独立をかちとり擁護する勢力は、 ときに帝国 主 義 ま

き返されることはあっても、大勢としては確実に前進し発展して そして現代 なす条件であった島国という地理的条件の束縛を、かなりのていどゆるめた。 の発達 した生産力と交通 通信手段は、 かつては支配者が日本の いる。 玉 民を外国 つて海 カコ らき

先が 交通 通じて外国と接するのみでなく、 けて支配の技術をとりいれたが、いまはその独占はできなくなった。民衆は活字や電 は支配階 級 0 独占 であり、 彼らは海外から学んだ新しい生産方法をも独 人間の往来もさかんにおこない、 帝国主 義と新旧 占 L また民 植 民 地

波

に反対する全世界の勢力との連帯をうちたて発展させている。

あろう。歴史は、 族の将来の生々発展と繁栄の唯一の道であることを示している。 示している現在、 界史の基本潮 世界の反帝勢力と連帯した日本国民の、独立、民主、 流 が かなる勢力も、 帝国主義の没落、 この世界史の大潮流にさからって勝つことはできないで 人類の社会主義と非資本主義的発展 平和の道のみが、日本 の方向 をは 0

民

248